國史罗

RY

History of Supon · Vol. IV. Toen Iwagaki Kokushi ryaku

尼將軍 為理宗〇十 後。 十號。三俗征 夷 大多為京師守護 是歲宋軍宗祖太宗十世 不為二位禪尼召泰時時房于京鎮鎌倉使 大將軍○寬喜二年賴經以故將軍政于鎌倉七年世稱尼將軍○二年 「眉山」」「医グは船の国」 嬪 元 假 顔 年二位禪尼平氏本年六十九 色 恩 均 町一老スロ 然不形色大 泰時定成敗式日本動中納言定家四 明家之女為夫人 每召 許、養以課 經 叙正五位下。 實朝被殺 時氏奉 儒信,外成 之 以首 孫 於 流 补 松 經 目的 選和 凡 ī

午り一是里見司己三角と見る各一人とヨンニ 亦道家之子非皇子而主之是為始文曆元年九條廢帝 前后如初一帝在住改元者六日真應年元仁年嘉禄年安貞年寬喜 既而道家相關其女亦入為后壁門院其妹全子内侍 整而退 元年教實夢道家復講改,二年罷其婚左天臣兼經 從二位家隆薨壽八十善和歌與定家並稱家隆、施 四條天皇謀秀仁母 车貞水年凡十一年與年二十四姓東九條月輪殿讓位 皇三貞水一八月十一年四條天皇文曆元年八月 追議位 皇 八子是為 四條天皇 的横政與將軍賴經為兄弟必弟良實實仁和寺門亦法助 後堀河上皇季崩月 帝外祖道家威權獨處 嘉祖 中宫廣見好號年僅九歲退前中宫 藻壁后 帝年二歲即位道家嫡子教 帝不得罷之

了四部支上局出月屋外出海沙屋里町里下 先是一次所在多下方位,吉必幸 曆仁元年將軍賴經入朝泰時命行光留守鎌倉自率諸國武 嘉禎年曆仁年延應年仁治年前年十二歲來于東山泉涌寺 九歲入為女如識房子〇帝在住改元者六日天福年文曆年 〇二年中納言定家養壽八十。〇是冬故攝政教實之女年懂 〇左大臣良平為太政大臣〇仁治元年攝政并經為太政大臣 士陪從一帝以賴經為權大納言兼右衛門督檢非違使別當 後嵯峨天皇諱,外仁母 土御門帝子等一是為 見嬪御頭小以為笑樂後誤自仆而像逐至不起群臣迎立 土御門帝之南遷帝年南二成外戚源通方六柄 贈皇太后源氏諱通子贈左大臣通 後嵯峨天皇 帝幼冲嬉戲宮原金滑石 王 国 本 木

學精勵 帝 自 奉 政 平。遍大妹众 負。 潛 喻若真絶 通 立 謁 固, 臣内於位以父其新 勵 大天以爲遺不主 男 卷真知辭。 中來過甲 下為無物知 外 廟 孫 按嘉德華禮立 分小惮者 獨場一其熟 其名改無既 通 資黙 先泰 理失道然 而 順 德 稻咸信者。泰御臣,時 泰 禱 皇 時 明 不覺 作业系统時門請以 夢壇 而 车。未進 為帝 秋 继 賢力。關。田成稱 者。息松泰 也後 遂 先 E 皇后 多、日、日、日 忠、王 兼 乎。何 忠城 有 祖即 且順成 路。於中在一經。 別學 曹 時 崩。 者.吾 陳職 關握 母 鎌 位。 無後 情風足,白政臣初威东立影以 偶龍權の則為 椿 良 實。盛曆為松如之 將 土 御 論 聽者乙當,臣左祸之大苗,何使 僧。 幽 賴 獄噹者聽 土時、然心泰義 器一面何,時景 帝 久笑/2訟 實 諫。 經。進月世憚日。問 臣右之朔爾之然日 東 征

積古人養 这四 今號 和日 峨 海 宫。 軍。其有 内安寧康 龜 諱 草 歌續 天皇又 右近 故德 姞 j 及經 THE STATE OF 親殿龜 子右天臣實氏女號 條 心時 臨 衛少將時年 民 恭 屋外丛船沙屋与四 桶 裁定 惧。 樂業 植芳 歳。 欲 政并平忠宗實基等並 處不到貧弱 嫡 ()帝 而愛 子 常 野! 盤井 皇太 櫻最長 在位 亮 賴 質弱官人 物。 位 亦 嗣 子立是 改元者一。 元 逍遙 送牛 依 天 三七つくロ 歳。 服。 皇。 和 太宫院 賴 奏請 歌。 明 講 遊 北 條 年經 恰 氏 叙 相等 部 推 時 從 基 然自適當造宮於 後 帝 兼背 元。 以其 深草天皇 家為家等選 前 五 年 帝 位 甫。 Ho 第二子。 廳 179 自專當 補 脱行 歳 事。 征夷 即位 本 為、 廳 和 母、 嵯 關

牛傑 獨聖斯無所尊成如服多印民地套孔窮爾相 同,公道家稱拈後其天端。他能問用了矢门。遇 其恤。 其于以滅授華人說游諸且行力我幾爾我呢 主。遂 原 為 竟從 流孫為為受迦之日際宗夫人國園世等法無 况世万教。周、葉手、大好各圓道不爾管尚授 長 無其 孔襲世而不微齊乘佛稱爾。者可東 不以受戰 凶議 壽 福得系自爾 子綿帝自足笑為小學授雖皆 災。返 實 之夕王絶信出假聚一受誇儒日寺應受世乃 品 先不臣血类於許。切互其也無祖退春事日 氏 出絕。展除以佛但切藏相法非斯聖謂稱五久 遂 于以之不是說於諸樂。是自如道一人釋十聞當為 宋·至師·與詰問假宗莫非佛彼無地·日·氏·五菅與長 首 宋于而論彼。法中之有就授小則〇我即世。公僧之 之今漢焉彼决取出不辨受道其松機以達家圓先族太 先與土我豈疑其去精其然稱國苗以釋摩世爾出號政 出我歷夫及經善佛熟真彼篇月道例以儒會了四大 于一代了 屈彼者滅者。偽 的人矣。我義儒來術。道天 園臣 殷皇人以哉亦耳。甚而哉。傳授上儒相亦是家滿寺其 唐統主。聖又謂况遠著近經受自以飛當十不。來公。 虞 封人民屬禪矣 月論以土力不然七普通當 三系其之釋經宗故書雜粉爲公倫意不世色家世 代相後後氏者所佛號門紅傳了為彼知雖非上常傷 雖繼為大以乎唱經赤道其衣至道以公强日內為 從 品 行成 虚其世皆保人說真废天俗於 弩 然。雄長

滅浦 軍粮 正 好氏 逐 復处近時 賴 為 論。好此姓 支 建 付 嵯 賴 朝 29 近 故籍之系。廣 年 峨 長 侍 不 鎌 前。 倉 聽。 夏 元 臣。 將 時 與 流 而欲胤出事 皇 平 车。 軍 帝 其 共 不與他自屋 之 長 時 閖 賴 賴 嗣。對野使黄力 賴 不 兄 伊 野狐彼帝。 利品 火 與 重 泰 豆。 京 時 時 遂 賴 師其 村 禅僧然 民閑 族 **四**開則屋 等 家院 守 及 逐 賴 爭 僧 北是孔 前 是。器 護 叙 迎 中自 延 權。條等了四 族 宗 燒皇 平 將 從 百 欲、 尊 亦宫 謀。 經意 重 軍 化剂 時則先之 舉 秋之, 過多時。 封线 賴 兵 卒。愧即, 半。洛相北 餘 經 罪 武 歸京 事 其死黄 人。 中,摸條 於 左 欲 馳 滅 發 近 守氏 乳。 時也之 以為 衞 歸 捕 北 有 车。 條 光 賴蓋裔。 中 开 法 華 之時 代為而五 浦 鎌 時 氏。 賴 舍。 削, 堂。 光 而 嗣 一里 村。 曼 命 自 從老舜 同, 迎, 親 議、 賴 謝 殺 賴 天 下級 政 賴 經 而湯本 嗣 正

五 梅家 家三男實經號一條家各立其家 免污污 奉之而政皆出北條氏親王命源親行河内讀源語水歌疏 之。遂 以終其世〇近衛兼經龍攝政其第左大臣兼平代之是為 以道家公子公孫或流軍或罷官但良實 有怨止條氏三浦光村編 司家祖先是道家長男教實為九條家嗣次男良 乃逐前將軍歸京新將軍以為親王大加尊崇改作幕府 以子二條公親 廢賴嗣會其祖父前 日前將軍在京有討君族之議時賴 北條氏奏請以分其權 王乃至鎌倉 與其議 完世頭有異論而時賴 獨政道家農競光 前相 部補征夷大將軍時 國 實 以諫東征之議 實

並為左 前 宫、 支」屋均見屋外は新沙国史明 老之四 ( 將 正嘉元年西園寺實氏之女入為女御諱公子專為 曰實 春。 軍賴 即 右大將逐皆拜大臣時為北條氏外戚 治。 説漢土 六帝 渡嘉 行大 經賴 帝 年二之。土 建 吾 歳 爭 畿 之 朝鮮草滿京有尼十四五歲者喚死人肉,姨齡高長於 帝盖亦北條氏所立也 嗣相事患時賴辭職則愛號最 年康元 前帝 顯時 固非其志天性孝友 康元年正嘉年正元年 讓位皇太弟。 同 母弟也 等詣宮門外 帝盖亦北條氏所立也一正元 備の六 長時代之重 康 元元年

追弟 将。 薨左大臣基忠 支 賜 皇 源 奏請 生(職 崩 憤, 屋村司屋子白船が屋里町老人 氏時宗 弟時宗 葬龜山 姓 親 以類 子嫁之親 重器 時宗嗣家專權而欲殺之故及之一是 任 祚! - Jan 征 雕 後 夷 在覇府徒摊虚位漸而情之潜與近 深草 公鷹 院 因 L 聞 使 别 一司 大將軍一四年左大臣基平近 知詩責親王府內雕 帝然常以其多病為慮 院藥草院 經文時宗乃以其子惟 代之〇七年將軍惟康 政 院 後 中前後二十六年矣 深草帝 年五十三初 以 然親王遠駕女輿歸京 時輔于六波羅南府 及,延 叙從三位任左中 康為鎌倉主年僅 衞 上皇以長 高 龜 月。 五道 關 臣 皇子 白 相謀欲 深草帝 後 嬌 村 嵯 峨

忠家九條 りを見見りしこののととという 宇多天皇諱世仁 給地仍為 後深草帝于孫之封邑臨崩遺 詔勿違山帝後永承 皇統乃立 龜山帝子居東宮宇多帝以 十餘年而遊幸歷覽隨意似 于暴立是為恭宗〇帝在位改元者三日文應 山帝 凡 以長講堂 十五年 有皇子 為關白〇十一年前將軍宗尊親王薨〇宋度宗 後深草帝子孫之封邑臨崩遺 後宇多天皇帝之外 領 帝天資英發多才藝齊力過 母諱信子號、 後深草帝亦生 八十号及熟田社 樂且 守多上皇亦奉送之 京極院左大臣實雄 和歌 皇子

通以通日高不天戰日改年 暑 好和本意可朝。大心國而 立。元 **宣通对通**者悉以, 敗 號 せい 度 建 宗 問尚高日數求。之中〇 長元 三年 家結芯麗載肤 通。元,四 九即车。位。 一里 车。 理姓、開來即好。兵车。 為子 是即位于是是祖神东 忽 %江國國朝行信其 得 元 是。 元 以相如以義之修書還、心 主 兵,即皇白 主親火蜂切睦四者烈奇 所 用時本明君以况既 財後 遣 渥 犯 兵且多通臣高我懶三兵温蘭福靡公九 5 夫聖战中而魔祖自人。十忽于炒。鳴條 田 老 就人特國歡無宗古先萬少海。是動 攝 所以遺生若辜受小 是,餘。烈 宋 為 入鴨 政 滅自端淺廟 好四使於父之天國文龜入 葬 于。海持肤子。民。明之水山冠、宋、開宗。之蓋 土為書躬高久命郡五天我、稱、國 兆蒙 左 其家布而麗奉異境年皇鎮帝。至弘古 臣 家 凡 元 時心來東即威援烈 州 蒙温 车 生。經 3 ----宗其不藩令懐尚獻 之古姓百殂。宋公 奏自使也能德務書 恭條者 兵 廣忽 其 日。今日,兵本清 弟 防

天照皇 之范文虎等航海至平户嶋筑紫之兵防戰 其臣杜世忠等來聘至長門室津召入鎌倉時宗怒其不禮事 等将兵十万餘入逐高麗王暗亦 之梟首忽必烈聞之大怒使其臣阿刺罕范文虎竹都洪茶丘 御筆書于 宗廟伊勢所以身代國難於是颶風大作做敢其 書解不遜宜不答 舟蒙古三將各擇堅艦東之道去棄士本十餘萬下嶋菊也等 十年時宗使九州武士逐之歸國至 所再齊書來聘復不報 處 問我國事資為嚴之既而良始復來 兵捕其残兵三萬餘人于五龍山下斬首博多鸣僅放三人 萬歸國以語其主神威 龜山上皇動書傳 世を国地司司二二万四日 1 朝議從之後文永以 阿朝军途係病死阿路海代 帝世建治忽少烈又使 我不答使其臣趙 上皇孫夏之上。 靈大 驗 恐

時國時数 師益修 盛 左 域然唯我。 大日本不能 將 父 瀬 外 條 祖泰盛城的假勢震威其子宗景自改姓藤為源山東縣歷之乃訴日彼改姓縣子宗景自改姓藤為源北寺都與于于自時官左馬權頭。 桐素 時宗 祖 子 監 都 此 之 宫 貞 備。 并数 綱 承 劉少 共黨 宜陳言遂命殿也弘安 時宗命將中國兵至備後 是大阴城 東宮其外曾孫 嵯 大 計 四 老之日 峨 納言覧 帝 中 年 宫。 梁貴 故 隆 帝 深 北 貞時逐處 為四頭。 草 110 冠遂一 賀 條 敗。絶平而方西 相 准后 民 北條 國 轨 羅 權 适 族 南 從 府

時時房代之力判押 康 軍 年僅二十 為親王叙二品。帝在位十三年改元者二一一建治年弘安之孫代之加判加判朱海一是歲師忠公係為關白、勅惟 100 年長 康任中納言兼右大將北條業時致 是夏 於 見到にい明に関し各一次に日 敏 東宮亦詣之壽宴之盛如是世 帝 亦。條亡私孫時甚氏後苗可宗 和 歌 一歲鎌倉奏請 上皇人待其登極 後三條 日互矯 皇者嗣 帝遂從 皇太子 太子即 統據信後 帝最 允此 蓋嵯 為説欲鹹 好和 在位 則此使皇遺 北北朝條 之時 氏統韶 後二條帝嗣位 則最真時乃 傍無 南世為日 後深草上皇第 部 朝々二 前權 者姦流後 五隆级草 宜讓 大納

上 新 開政事 亥 伏 政事後醍醐天皇正中元年帝崩於大 見 天 皇 NA. 皇太子立是 惟

見天 皇

氏始久長久 别接 府 當久公近為院 旣我 條 為古宮 盛 次進 久家 右 年二十三 稱。東京 諱、 房 兼權 熈仁母 大 為 南 臣 氏淳 文的 三 位 府 長和 源 者。排 講 通 惜子左 效學 基 之. 文. 表. 元. 华 此兩 應後 府左 關 大臣實雄 六波羅 也有 深 白 内 草 年。 師 大臣。 177 忠罷。 上 皇 忠、 家基 惟 教 公山 南 且 府 政。 代 院 之 北 條 部 中 條 稱源 女 為 之 華 准 號 满 功力 左 氏長 女 時遷 大 鶴 大 臣, 臣 御 玄 輝

流 崇真 時將 洛時 俄 逐 歸 京 親 T 倒

越

太

政

大

臣。

内不

軍

康

親、

E

岡

鎌

角

諸

將

土

重

繞

東

將

軍

卒

爾

被

12、開,科 捕為賴無地置身作此傳逆事云或傳為賴佩刀即中將實盛 家所傳名器六波羅招實盛計賣乃曰 中院上皇有復作之 狮子木狗破裂無幾九日有賊源為賴黑美源八郎 夜樓其 介鎌倉自時亦處舊館改 大臣為賴先是為賴自員齊力無道因削其采地命諸州追鄉長子亦升 常宸殿自我乃送屍八波羅檢之其矢書太 是真時乃迎久明親王於京為鎌倉主真 拔甲斯馬馳入 出宿直武士迎戰急擊為賴力屈乃入 寢殿自殺 草上皇第二子也 支 韶爲賴故然八波羅奏請 重更明正的の日本名 禁門 部任征夷大將軍叙 作奉之一年春 帝女装避之。 中院上皇帝千 品時年十六親 四月紫宸殿 東宮亦酒

為,好臣 四 一代相 E 新亥 志京 嗣, 為 被 關 白 illi 首 帝 師 追母は見屋分/1名/2回り田 老スロ 題 北 白 西 寬減府賴宗之中綱 許於是 條 相。 稱 園 V. 政 是, 貞 世 安心 寺實兼為太政大臣 中 置, 是時有 稱。西 長 夏 院。 鎌 倉 園寺四 遣其 後宇多帝稱 中 8二年元主 **渡**欲網盛 院 題 地 三上皇 既後遂騎 族 代相 震 兼 新 下綱宗 網 然 告之 是於 解 軍而 以 飯 汲 不 瀬 甚 其 次 子 飯 汲 死 時 院上皇賜 自 新院一四年左至忠教 者" 點 國 中國 ○永仁元年忠教 其祖公經任 萬 後深草帝稱 餘人時 渥温 格 時月路時期時人思月時 御書鎌 西國 八時 忽 之以來 必 家老 軍 烈 居 能家基 舍 死之 事 其時長文 渝 FA 賴 世 等 無 網 有

文 折 遣使諸州考守護善惡問民間愁苦使者皆貪賄賂 出 四世之孫故唱義世誤以為謀亂○五年北條宗方為人波 元者 府同族宗宣為南府一自時誅鎌倉姦臣百餘人初自時 り最直見見に上開と別と各一人により 太 東之女養為已子 帝年 市 村 見 則欲起兵討北條氏事發覺却為負時所殺義世原範 天皇韓胤仁生母韓經子參議 成 四年關白家基惠左大臣兼忠 基公條代之一立、後宇多上皇第一子為 後伏見天皇 十一即位年七月弟 經氏之女也 忠攝政奉罷 以曲為 持 水福后 院元 世

**娇 妖 点** らす 後日臣。 逼朝 太 位 支 皇 公久二我條 皇。使命子。三 赦() 夕僕玄 年。之,元, 再 為。僧 二時 從 天 讓影循仙 改 皇諱 俊文 教义 元 社 南一兄 兄也年長於 帝三歲 女。 皇。 禪山山 併後為深 邦2 何。一。寺,道大其天日主。 寺,來 帝 E 皇 歸。 治治 理皇家皇正而臣蓋 母, 太 負在雖讓 安。信勢 家 于。 御即 源 29 帝 氏。 時位爲信元市奉玄承 諱 創位 專懂一盖年至之仙 諱、 其 倒之 源 1 投日基 為三邑真而 野日 國 命 不知時崩後孤貞命。可無縣所壽嚴精時為。 定 内右一子。 實 號 IE 1 体近 山世衛 勝一之請四關既不 安 御族 間 談失 手·也 + 天 套誅 謀, 以中西 元 年兼 為將 華 关德亦儿、几皇其胡 者。 後 是 宇 不某門 是非民意延魂元。鎌 院。 会 基 祥奉 **汇,颠**66 内大臣 命為為 土 惡一讓』億 耳 少字多上 後則妻位?() 太 政博 伊 皇。 帝 無買 大,村

北世 白條 害、骨氏 事。 姓 同 龍 師 姓 時代 貞 乾 北 臣 元 條 顯 遂 故 直 之。 基 北 元 盡使欲 任 争 時 時 府 之。 主是 自其先賴 京 德 政 賴 問 語城 殺。族 殺 以 左左 其次南 條 治 貞宗 時孫 時 白曲因有 臣 村。真 秤 孫時 元 其 车。 無悉問茅 範 悉等後時 = 也。 车。 波 卒。 前 即其屋 内大 久舊人 餘宗 寺德 村 師弟。 貞 則 雅 房 條 黨。方時而 出 房。親 宗 為 府。 宗矯與 汲 副 負 將師 時 殺 政 軍時 歳 罷 命争 職 族 臣。 被 兼 削。 時 猶 兵。師 太 承 庸 其地。自 政 村。 北 兼時 使 貞 條 貞 題何 容 其,時 時, 即 宗 其 襲時 時 臣。 宣 日月 婿 乃 師 殺村 能。 同

摩斯時 退 軍,再名 時 四 在 時 征 智遍 為 Fh 此 賴 形之 位 歳 夷 惡巡謀。此事憂貞顯 園 請 負 其諸最條野遠時 六 天 時 其 大 皇 姦州賢氏史方後君 羊。 將 E 藏。 又 改 北 那非諸世所多還過 削 将 重。 元 白 元 髪 軍 主 欲察族山 載私 鎌我 哥 起民其能無 者 川 致 久 僅 殿。 兵疾盗繼實遍上忍 仕。 明 渥 萩 = 0 人在 原 歳 親 討苦。功篡録巡奏也 温 目 而 芝當名。竊可諸 王, 鉄 乾 政 親 E 皆 歸行 木 者時率之據外朝德 兀。 E 出, 在 京 甚天皆志然真是之 耳 福郡 多。下此賣世時為身。老 職 其 以宗成 其死,彼政類恩 元。 母 門 亦訟神る 巴 二事〇買多追其衰 子 兄 年三 同 \_ 守 原子 + 手 于雖或譽,所其克家 族 年 者出日以傳蹟復立。 邦。 師 海 為 畏儿時立稱。改其亦 負 山 時 崩。 宗 宗武之條賴私故多官天 時 顯 宣 無, 舍 嗣,微此自家禮得禄命 副新 親 主 故 行浦明時略遍云過 月 奏 廢、 以州董賴記遍朱义 之。 康 之。 月。何此微自之紀是將本 請 是, 察力服時又日時誰 負 為

文 打山」<br />
一大山<br />
一大山<br/>
一大山<br />
一大山<br 喜時 守邦為親王〇二年實家罷前內大臣信嗣 攝政 率 能 左大臣冬平 為 代之 延慶元年以 征夷大将軍 大臣實雄之女 南府一五年關白冬平能左大臣道平二條代之〇鎌倉以高时 條照時平基時為執權業時之孫也宗宜之子惟負為六波羅 文要蘇職家平近衛代之〇四年九月冬平 海山死弟愛育黎拔力八達宗嗣〇 题三士爭弄成權,一內管領家宰也一是流司主司庭時殿共輔高時明年宗宣死被時圓一是流司時,一日軍議,政張順圓喜受貞時遺命為內管領高時之舅秋田自時就成二十八年其子高時年僅九歲其族宗宣熙時自時就成二十八年其子高時年僅九歲其族宗宣熙時 三年 後宇多上皇第二子為東宮譚尊治關白師 雅 **攝政冬平代之○應長元年比條** 帝年十二即位 帝生父伏見上皇聽政院 正和几年 門 公炊 師時平月時 御為太政大 作。 關白 1 關白冬平 教 公 九條

和帝 E 来 後年後今燕年五 内 支 不承, 執 大 或深知十丈 推高時年僅十四日 臣 明 長草恩樂 保。帝 法 皇 師大於一院院年二 于 才 織, 皇 市地山 學 園 石 凡 諱,父,子 帝 清 + 兼 院花 \_<u>te</u> 践水 -和 公山 廟。 漢。 祚。 養 治心北互 年。 東 不 然。女心 京三十 以故 母條登 時 韓忠子號 日。 朕 龜 後 有 山帝愛其 所慮宜先 二條 二條帝長 帝子 談 天宫 類悟, 且, 門院。 立尊治次及 料 良, 無他 常置 參議 過 左右常 忠繼 失不 模目 湖北 十年 正 邦良文 扁可。 得 え 大 皇皇一种。保义林 越 祈 40

高時族 縣皇 工 九 1) 亨 為 與 早 E 牛。 准 為 藤 其, 關 九 豆支 年 白 月 主 族 自身自己三十五 守 竒 前 儲 又 戰 邦 自, 内 君 渥 太 條 于 檢 温 大 其 將 親 郎 御 帝 臣 爱 地。 是 有 達 記 E 育 爲 点 欲、 録 事 使 立 實 重 將 黎拔 元 别 日本のこの日 皇 重 應 軍 當 公 氏始 訟、 飛, 高 力 條 元 鎌 時 女 為 護 畿 奢 陳 為 内大臣 内 達 良。 ウ 太 高 高 前 政 時" 時 大臣 轨 號 源 相 高 不奉 販家人 通 或 位, 唱 雄 西 長 碩 局。 岫 為 萬 德 灵 實兼 歳。 太 高 皇 月 政 雏 關 X 邦 白 臣 能 略 不 直

條起法 大 教,则 E 從腰帝之隸猶上好稱儒。分有征,帝 有 歳。亥 源凝難表。種药論識大四高亦。 通之之五其菊庭議者物五時間渡 温量 志雄經傳色略逐後五以數方好高部 均 是苦滅辭傳史通日為改經為十個關時起 亨 鎌 太河固紀其其度 三地頭以為震于 E SE サ 当 斜 史條歌為常威,攝 政調無日。度族為 舍 大狂益昔總之亮()氏舞鳥以專 初, 安 臣。僧世楊論以 權 八点月整為 H 月。之天以樂。幽起屋 前, 明實帝 矣教 子者 日後。 關而雲則 東大巡王巍逐酒 與 于 使侧日白一旋:福納天寺繡命淫紀。四 三易易寺言為给任天色。越是年作緊僧,新山見稅下大智 人則野 久 平年 蜜 資 關人能師李怪妖充獻有。起 衰起 朝 **茸**数 然中 任的支其鍊 為之靈費奏人干 著、在各里民人。望。和。见人就士各人 之。内擬資 經 論治 老鳴扶言 0 權 在呼老()正 罷。語表 亨 兼兼 六 大州 民 中 遺尊而西 E 内宿削大 實法則 元 imi 府勘日十年 公九言十獻而屬帝高爭密 條 條識泰、其書、韶、時進、謀 是朝折靜 本 代者既朝疾買諸要冬東

俊基大 帝 月長 B 巡行諸 1] 賴 态 留京 つ。賴 負 刺 1日を目を到上上的に到りる 1十八十日 韶土歧賴 謂妻曰。 罪則免斯 俊 闕 宗英 負告 州每見高山 基 爲 武 召賴自意說 可 帝 士。 杜門可半年 逆臣鐵失所就真 是不 以其故。 吾與 息賴自多 圍 部俊基 禍。 俊 賴 因, 使 汝 負 大澤規度 讀之俊基 自首即至 妻謂吾家族 國 綢 少同 語之其父 一使 穆。既 治見國 長 等館殺之 右 播 經三 等。 金 至六 説日以 齊 長 忽 偽 指畫軍營處 密議之會 等。 波羅 太必 歳° 滅 藤 誤讀楞嚴 之 子烈 利 吾 行。 其 是 期 死之後。堅持真心 告之 北條 嫡 誤 至 讀, 孫 歳。 利 頻僧 耻見 古司 院。 行時 吾告之六 所。 也 元 為 主 歸京圖軍事 皆 孫 慢嚴 Ĺ 鐵 当 範 為 徒 朝 有 貞 渥 六波 波 乃其 事 兒 温

77 田 之利行目眩鼻似不能讀終喉下忽生惡療後七日之二階堂道藍稱出羽諫曰受之非禮高時不聽遂 京文 清月是日月日初心屋日田 半人口 高 資朝俊基護送鎌倉〇帝惠謀心為之吉田冬房中納冬房資朝俊基護送鎌倉〇帝惠謀心為之吉田冬房中納冬房一十二月以太政大臣冬平爲關白〇二年高時遣使于京 王薨一嘉曆元年 時異之乃使俊基歸京寬資朝于佐渡一十月前將軍 群臣所立要為太子入見之日和 日宜賜軍書以解彼怒 關白〇三年 木兒死海山宗長子和 為 東宮 前將軍久明 天皇多子而高 皇 諫日受之非禮高時不聽遂使利行 帝從之 太子語,那是乃立、後 世球 親王薨壽五十五〇元主許屋温 嗣。 世球 時不欲立之〇二年道平 天使至鎌倉 宗明先 暴死 其 弟圓 伏見上皇 元德二年正 吐血,而 帖 高時將 睦 作 康

**危**』國 夫以 翻燈報其不其遂子 召 月 時, 本 是 然感怨雜機族性國 僧, 時 為 請光 欲 謂光將室稱三 間 山山文 病郎見小 氏 使 遠 執 於 稍、 祭里 泄。 宮 忠 留。我 窜 有潜室。見 見見 高 不就燈道家朝本裁數本 源 僧 公近 時 呪 時 こと島明に 衞 圓 語製 乃, 遠 觀 為 之 數國間地高間 國。 子 文 召心 北 關 時氏 條 觀 也。 区 有 語 僧, 階堂 氏。 忠 中意能即 夕本 孝十 且, 高 鎌 圓 有景城因風間志空朝稱 時 倉の 等。 雨不而聞 道 蘊 晦許恐之階城 拷 君刺紙是 部 初, 資 南 不其窓方軍 事、欲堂 可心外斬國見聞往道道 都 朝 不見開告光文銀面藍鎌 稱 僧 北 不 蘋 聽。 為 任網窓义候於島別諫倉 實 僧 也其職者夜生不毋弗佞 首。 元弘元年 告力 軍家謀 亡吃即殺深旅肯立聽吃 鎌 宮析 故 1. 文即人之 奢 人此語止()長 窜 之欲撲亦定然為心會時 佐 北 度 志自滅少潜不逐問朝高 守 條 千不殺其足處可

死紀信不 正 一者邊可案 御 天 資 走子。 衣, 資 瑟 作不多不多 徒 弱 勇 馬。 月。 洛 武。增特高北 近 暴 光。因便也去 達時龍時條虐後得擊或見 臣 是 兵人心遣氏 官歸主不是 高 至京棋兔 大 人。 術。稱幼 使 政 時 陽為 益 中门竹則為 善大拜於益,動物兵京。衰。 納 密 僧 命 吉 納國偃大 師 法。路部請, 言。并他命巨 其 賢 車 乃, 即。 3 七 駕進常後大月。高遣 院花 帝 策,薙 賴 皇 諸 公山 於得替~ 日。皇髮及 殺, 國 幸 京。脱逃 子、為皇 地 之命 事 樣。 陛尊天子大 笠 置 稱哈麗富 震。 俊 赴,以,下 覺。 赴告: 友 基海繁 t 流 幸帝賊 濱界。 高 بل **搭深** 鎌 盡。波鎌 舍 般也 王 崩斗 南嶋。王, 賴 万都京 而應車 法帝親 數 鋭° 羅奢 都。 於 長 親 協去。娘才 追軍处更 第 to 百!奥" E 仕、假

公出世植 元以正成對蓋正成之先出左大臣 賊惡貫盈。 庭 世居 行 龍體也已 是国民国七上届大国と各一本と四 以才武 河内金剛山下也西多楠 内歸順心矣臣雖 在詢以討賊之策正成謹對 近 之師賢亦奉至 國兵七萬五千 人然 旣 聞兼有恩惠為士民 神怒。 **覺意有楠氏者動** 之。傍有一童 稱 陛 笠置, 勉, 以息信無 樹。 部而 竭股肱之 日典復北 所多横 橋 王事乃訪諸 居守 歸。 0 帝乃士 力為天下唱義 以,孫·成 氏,兵橋 九月六波羅常 使藤 則。 焉。 終記 **而**可,成、 房徵 郡る 座

純俊 秀危臣。 主首派 師死義 JE 鏡儀。影歷自和批為李此,襲,善亲 弗朝直之。岩房夜之。射 

文 爾 員 賊 部。 帖 言公宗 使 兵 睦 鉤。 宗順 没面見見ら上扁大國と各 美之日 城 备 ( 至 糧正成 蟻 即位。 天 女。 步 正成 附而 姪 改元日 懿璘 将 載 曆 城 元年立 難 長 赤 質 巨正 國上 賊 城 班 見 氣 坂。 滚湯灌。潘 皇。 立。 尚 死党 板 築 IF. 宗寧 橋。 五即 皇 僅 月位, 畢? RP4 太 两 改明 後 鳥 守備 月 元年 子。 幽 死 傷 初 元 而 忠臣 甚 帝 死。 廣 織 是 弘 多 完。 歳<sup>°</sup> 故 元 兄 主 事。 车。 賊 死 空 者, 5 置 時 寺渥 既 懽 左 敗。 皇 國 帖 臣 祖 睦

著 年 () 正 櫻 仲 支 時 起。 而 逃 坑 為 山 賊 潜 月。 元 兹 軍 於 弘 守 出。 北 城员 府。元俊鼓者 留, 中充以故 弘入稱 噪声 同 以 高 充。 險 E. 那地 之。日。 皆 遷 濟遠請,府。 屍敷上 夜 乗 至 雜宮、矣。遂而其,常城。置,道散中。 過少 乃,将後 奉;監。守。 備 葉 为 成 乎 去 刻 高 範 盡 而 山 正 節。動 前 夜乗風 在 本劍高時 盡, 山 正 範 貞 自 '成 中。 歸 獻 人一遷 罷。殺。佛湯 風 隱僧 皮度城 賤 啊。才 北〇

王錦旗或近臣看級以謝鎌倉赤松則祐應聲將自刎平賀三赴高野途過賊黨芋瀬所守之關因說芋瀬出之芋瀬請賜親 寺親王置大般若經笥中而得脱走紀伊相從者僅九人亦松至是匿南都般若寺一條院候人好事候人事寺奉兵圖般若 聖奉之可,半歲熊野别當定補以貨誘其族,謀害親王親王乃 隱岐以國分寺為宮高時命置兵防衛且使第一皇子親王女士 推頭後至見芋瀬家僕執錦旗怒曰親王討賊義旗奴輩馬一左馬後至見芋瀬家僕執錦旗怒曰親王討賊義旗奴輩馬 入道尊雲親王常勒。 止之請與錦旗親王即賜之出關行一二里程此日村上 養多歷數險過句幾至十津心色色之豪族户野只高 父帝以東征之事自以討贼為已任 帝の婦の四月 元弘帝車駕至

勇公綱豕 高嘉王政 正著支 亦賊黨也要止親王片岡八郎關死之親王以為不可免乃謂得奪之乃捉其僕投二三丈得錦旗追隨親王過玉置莊莊司 為輸糧者入城介而攻之降其中者湯機東略河泉軍干津 王蓋髮還俗改名護良壘于吉野益謀討賊〇四月楠正成 左右日吾今自殺死則皮面狀眼使人莫能識天下義士聞 水岸上之仗 赤坂邑民輸糧於城正成邀而奪之盡收其米實為以甲胄 來正成命避之象皆請戰正成日象敗寡繼敢死之兵不可 恐失望也會野長瀬氏牵義兵三千餘騎來援玉置兵敗 通治宗康等卒五千來攻正成率三千分為三覆羸兵 而 地 賊 兵追過天王寺伏發大敗而奔爭橋而渡 可東也居月餘宇都宮公綱以紀清二族率五 顛隊 橋。

万里 做名 成 中有回東魚吞四海日没西天三百七旬餘西鳥來食東魚正 皆陷賊將高直 退 川一段直東国七上扁欠國と各一美之日一二十 山中水乏就五派山泉營縣且造大槽 日主十 遣民人。 八月正成復入寺與寺主謀觀上宮秘識為百 甲之接 及正賊亡 少然河使,平野將監某守,赤坂既而賊軍西上, 時治等兵百萬華 正成固守不動 無日之誠也編告于軍鬼咸踊躍於是 不勇必不能久公網次天王寺七 雨下死者五六千退祭對壘於 賊侮其城小勢心 而陣以絕汲道正 城中 丘丰樓 九白餘 田田田

兵伊 正言 拨 IE 谷。石,秋 越 甲列 Z 月。 教建 長 恚 「カナー」「日うとか 源於 城 FT 數 71, 兵 弘 數 百 曉霧 突伏 曼越及 一遠 赤 題 10 人。 五 破 百江 賊 賊 千奮登多為 則 蘐 造 時 餘入 良 外 于 不 人道。 復, 雲 林 其 親 道。 王興于大 近十 旗幕 戰 溥: 焚攻 豫 欲 購入 城 攻環熱 H 使 北土登高 Ne 居 親 矢 而 大而兵 歸。 通 石, 所 炊 治 明 星 而 飲。 B 兵 傷 未事 賊 大 凍. 苔 博特 擲 能 正 炬焚之 呼,賊 繩 敗之多 通 銄 成 諸 城争城道 吉 义 城, 道 城 将 汲。 既如兵器 果 縛 上。 澗 壓河 閨 擊。因 日章 月。 顛

**賊**身而起 死討 氏歸 此時 首 應 文 各 死 順 長 條 n 英 歸名 城 吉 時 陽 和,長 野 順。判 男 長百見見らと品に因と各 入京。 於 ili 逃 博 左 下後 因 高 皆至, 崎 馬 爲 權 快近官 岐 長 出時 波 處。 三月 頭 皆, 世 村 敗之 忽戰 健居多伯 赤 近 不 義 克。 速。同,仲 松 有 或 是 則 大 流 者名 多、一 出 菊 4 高 兒 田 矢 守 逆 有 貫木 池 雪 嶋 守 族 此 號 延 亦 高 眼彈 女。夕 71 應 引人 時 於 旗 歸護 冬 展 死 mi 帝 報 順鹽 其 亦 外 至 高 作 耀 高 者 出多 族 隱 筑紫 命 本 走 國 岐。 至 部 共日 贼 在島 越 ¢ 探 别公 賊 名 戰 潮 將 钟 規 國 和 H P

I 茅 H 月 帝 妻 賴母。守尾 江 破 番 75+1 鎌 從 之杉 上屋、土 出, 波 刑 将 車。 女氏 越 仲 禁 館 羅北 時 諱源。 京, 波募 長 足 中。 見しけた一番 入京高家 崎 報、 利 東 兵司 礼平之日 護名越 圓喜 高 條 奔。 誅。 時 典忠 仲時 副多之 氏 殺自 泉 五從 疑,之。 益 時 僧 新 顯 益則等。村 徒 帝 兵 及 起。 良 忠 請 啜則 二上皇 大 弟 高氏 岐部 宁大 宗 直 中 新 淡 有。 等 良 義 河 帝 候良 還 人忠者誅戰 親 謀。 副 京。 以備 留妻 法 高 學家 子氏 八編 要擊 于 源 後 印大 伏 中 忠 位塔 越 初 馳使歸順 井 稱清日 之志欲 仲時 示。 前 宮 顯 見 间謀 得, 原 拉言書 莊。 神 花 越 遠 五 高

忠和流 滅城 海 田 脹 潮 負 是義 修 水忽 大四万以7 崀 刑身 義 驗 下馬魚身 自 遂 負 時之 條 題 退 其 進 狀貌奇 數里。 乃野 高 族 問 及家兵 攻 弟 時。守時。基 條 藤 時 賊 鎌倉 倉平 軍。 良 コーニカ田へ 投 惠 出此藏 舟。 親 直 暴似羽流徇於 性 佩 降 僅 亦隨 未追引 王,令 刀, 王 百 於 時。那時等 稻 于奥 餘人。 起 海。 新 村 野。 報 兵 埼遥 告 諸 去。 祝 田 國義士 義 卿 爾 男時 義 日。 \$ . I 國 望 日越 等 野。 海 貞 中 賊 義自 龍 取 何 + 因, 軍姓 後 嚮 鎌 逃 日。 世 鎮 忽, 應鎌倉 公奉 旗 至。 族 邦時 咸 不具地游 掩 城。 征 時守 國 夷 賊 勅 الم 共 食軍 册 聚点。 前 而 時 將 霰。 來 上源 風多 船監 至 74 と 填 擊。 軍 煙 是 以 H 梅 有

山於秦 船賊 政 上山 果 那 後 天伏住猶為又時行腎北條 船 刻 氏 親 醍 震熱乎木二即伏恩洛條 祭遂易偶流山 誅惠其取 E الم 醐 百官石大大 豈亡日泥入條族使權略 薙 不其積塑別氏滅民勢口 臣, 月 官光鹽和 爱 畏家不噫攝世 家懷上當 執 丧 守 冷 守 平望善已家女亡心下時之有而姦曾遂之天 衣文高金祚稱 權 鎌 從服負持 於 倉 之有而發 月 將 之其前景 家主義謙子并分下 共 元 次 驅藤 弘 間 軍。 必從五不卜量既大 旦史 I 成 有之家建出其亂或 朝魏 者 源 明 老之四 ( 车 亦 氏 山族 餘名。以故于幸綱不 九 既家為慶光 殃則產舉爾跋常出 = وطل 出,就左二般 世。 是無其若都扈顛 凡、 藤 以上權夫心、倒惶 道 千块後伯年帝 百 剣事 氏 平 其, 放 及 天 蓋朝 五 TE 7 **後**之罪 及 破空左中 于于自 五 月。 世。 追近名 麗分 最四 嗣。既 時 覇 29 酬书、大帝天而政府。 年 擊,衞和 親 中長 帝何矣。分道積以北 E 而 日台 餘 日十 使其 四 黨。將年 果惡降條 直 怒其視皇不貫世氏宗長 世。 車 行帶 村 高屬主統非盈少以常井 房劍 駕 而 本 比 勘為 時易將以也高私陪論定 發

利高 而不置關白天皇自聽政為賊所遷諸臣皆 路住左大臣為氏長者長通公賢皆復為大臣長通久我 帝,真治三年而崩毒五十三歲悉川新主所署官爵道平 皆養故一十二月十定以祥子內親王為齊宮一以第 成良親王為上野太守 氏為鎮守府將軍部源定平備正成討北條餘黨下南 過を国民到出上間に別に各一年の日 走集闕下為妨農業 宇都宮公綱降之門曾時治大佛高直二階堂真藤等 宜用巡将還都之儀 七月時治高直等十五人伏誅特有貞藤後亦禁之 休士平動農藥 部日兵華始收民宜安堵 是歲以北條高時来地充洪 止之凡除賊黨外將士食田領 可既還官去正慶 ) Fi 日者遠

諫藤房患 者也宜早、佛高氏原 建 肯, 房 政 武 下在 宫 大 事日近次 歸佛 元 屋上三月屋子二本ン国ラ田一老スレ 车 白 北镇者為是西 正 宮馬與宮室與秦作阿房心陛下定上前者為是而巴豈有異心 帝深上,那大修宮室之世 帝以天正月 部大修宮室造大 帝以天正月 部大修宮室造大 帝以天正月 部大修宮室造大 帝以天正月 部大修宮室造大 帝以天 帝以后,所谓师人唯婦言是州又聽群小之 恒良親王 王北條泰家食品一先是 近古外國之貨温 為 五大子左大步 皇 (17 11 小之言以 臣道 品前門 抱狼 後門 疽, 部護良 矣。 平 實

龍藤馬為 文 雲守護鹽谷高貞進千里馬 黨本間某遊谷其叛襲鎌倉相模守足利直義討平之一夏 馬二君不受蓋天子之出鹵簿儀衛自有程式千里馬非九 舜典今宜新篇 育與天下更始休息之時龍馬非所用矣臣願宜少賜高 矣在昔周穆八駁西巡徐戎叛亂漢文及光武寺俱進千 附龍馬却遣使海内之人知 大悦藤房正色奏回臣開明主所瑞者人才奇異之物非所 若夫兵火騷擾之際羽檄 口凋衰有功之士褒賞未遍歸順之人危疑未安方適 如神 は文正に到こと前に別ころ 帝問侍臣日龍馬出為瑞為妖侍臣妄奏設辭 濟用便民文日乾坤通寶〇 飛捷尚或藉斯物方今新經喪 帝時宴弓場殿使善騎者調 陛下所瑞者人才能馬非 三月比條高時 L m DET 餘

良 邑 然 親 議 屋 先 帝黙然罪宴藤房為人精忠与 揮 國 利難 是據 於 九 禄盏 月。 廣有射殺之 局言 馬 促 新 祥 月 以 場 足 河内 新 政 事 准 利 殿為高 以前, 田 大 義 得失 飯 尊多 關白 盛 負上 氏 臣 氏所讒 定房為 年因 以先 不聽 يلر 岐 作亂守 久教 左條 暖主 足尊 代高席 衞關 後 内大臣, 為右 内 磨 遂 也事流之鎌 護 忠卓識與 棄官而去 豫賜 大 楠 月。 部 臣。 上 乃 高 有鳥 國御 正 成 不知 幽 風韻 兵 人 月十 衞 部 首 同时 之一大賞諸 屋 征 夷大 督是 廣有 沂, 蛇 僧憲 美 藏 身 終 将軍 利 叙爵 常 贊藤 版 河。

公宗伏 則 大臣前内大臣公賢石大臣權大納言經通内大臣一六月 修時行作亂信豆酸出 我該良親王兄尊氏使焉初尊氏畏忌親王威名結雖言與北條時與感性黃慶同謀大逆事覺伏誅一上月足利 矩高政絲田自義並傳首京師〇二年以右大臣冬数為左 及之則村然望後遂叛十月其他將士不被賞者亦多思 國主義因優力戰建功親王為之奏請准后嫉親上 肥通治得能通言誅亦橋重時少貳負輕大友負宗誅 此相甲八國應之名越時兼亦 後婦舌利於及前室書有就 約則村日汝竭忠於 則,

賊草氏為 發與時行兵戰于橋本敗之連戰皆克時行走尊氏人蘇我出戰又敗乃奉將軍成良親王而走海軍日月與蓋在我出戰又敗乃奉將軍成良親王而走海成良親王為直在後與時行兵戰方達攻鎌倉足利直義遺諸將士遼擊皆 前尊氏官爵既而義負與足利直義戰于手越河原大敗之直馬,等氏所替乃上書訴其罪因受東征命編一葉貞屬。夢也民怒其我親王於是賜節刀于新田義貞以討尊氏先是義貞既怒其我親王於是賜節刀于新田義貞以討尊氏先是義貞既然其我親王於是賜節刀于新田義貞以討尊氏先是義貞 帝命歸京不奉 鎌 尊氏大懼斷髮人建 為僧 士遼擊皆及直

株·或日 直義 師。 直義相持 部為 軍退屯尾張乃召義負還京一是月州波人久、時 下敗續左近衛中將為冬死之自載高自 克死心 交長 自问 光長 到此為僧無益便擐甲而出於是軍復大振一義自 部月尊氏開視有 THE STATE OF 雖自縛降或為僧侶有殺無被尊氏乃搏膺奮竭 箱根義助貞載高自等奉·尊良親王與尊氏戰 澤玄市應尊氏攻守護確井盛景感是 年正月尊氏自義人製两犯,送 命義貞義助正 伯囚等國賊兵起尊氏西上 日足利尊 吾兄弟於上 城 氏直義罪惡說極直處 長年等守 降十城長自八漬

羽 兵三千 尊氏へ 歌多等處 时 走 城 1扇豆身原外性解水域艾明 老之四 節。 官軍屢夾尊氏於京敗之正成多設時計連建戰功赴,行在與義自正成等同謀攻関城寺敗之定禪與國司參議北昌縣家親房之子仁惠角勇略 **以直** 二月 大敗之 廣本以歸 京 大 皇本 結城親光欲 敗松 車駕 神器及 鎮。 還宮以義良親王為 刺之不 義 家義自等 樓 負 法皇 髓 家正 易失今乗破竹之勢宜急 神死之尊氏造 幸延曆年 振 成 旅 等追擊尊八 暖凉 陸奧太守使 路上城 部。 W 111 兵 AL 攝 禪 長 源

傾城安 住赐 瀬 義負 1 尊氏 助 于多々良濱 或 家之急何哉義貞愧 賊 省 三石城 兒 而 一支 見見 司に上明に関と各一本人日 嶋 義 赤 館氏 督 貞 復 範 松 則村亦 **肯** 明 備舩 圍 بل 田 則大 前,场。三 陽山 不喜 則村 氏 助左馬 守備 西征正成復 地名。石。省 後 等 陰十 於 既叛 阿 進 蘓 守 德 白 因從 等死之。 旗 六國 發。 鮍 城。 與赤松 而光 諫口明公忠勇而 城。 猶 軍事和征 不果 肠屋養助 則村兵 借 五 備前熊 赤義能 多冷惟 ) E 〇三月。 别 月 良 仙菩 率兵東北 覇。在前 今耽 媛与 于播磨 第 前九州 及 自會疾 提寺 地 此 因 宝宝 敏 陰道 田

太四 刹 播山、院藥請、 援 庫。 亥 義 義自 城。僧師 HE 磨 بك [10] 角 正在後 死之之 真。 神廟鳴動初尊氏軍敗 以 自沙 奏日 賊 脇 正 賢為伏 退 成 俊文 0 屋 兵 見 東。 且 犯 義 齋使 上皇, 足 之力。 因产 義 利 自业 奏日二 負 助 宜, 嗣? 部。 釋。 釋 南。 院後 三人人人 兜 白 罪。 召義貞 夾 率畿内兵絶 旗。 克 直尊 帥、義氏 軍败, 而 待敵 之 大東 名,走 ( 田一老人口 歸 退, 筑 州・皇 途聽其 京。 紫 毛、 兒 心心 兵庫義助 東 勝 兵, 其 九 之 而 糧 擬 日恶 國犯, 庫。 耳。 之 計學 道, 宗 願 陛 得,天 兵, 授, 則和 下 室 意。 城 走 文章 是 古 之 西、駭、亦。 赤 心義.真 來 韶從松則 戰 F 臣 食 叡 勢 則 之 盡 貴 成謀。村, 山。如 直道熊 日。陣 兵 風 兵。 義有野 臣、 南。 利と 戰一 雨, 汝于 陷心之别 兵 速 南 于福 不

中 传臣可 天 一桶子 具大山地 用不順 文 f 氏 以 為然遂從 1] 子也正行吞聲唯一中時 非為恩愛敢私為國家遺汝也 使 近日 見到口二間で図っる 正 寡遂 成笑 再幸山。 是 餘人正成 謂 同。 心。 坊 足 井 策之 其, 門清 日。 敗正成及 驛。 計。 大丈 良固 身被 正成 忠 朝 寡敵衆忠義 夫 廷 乃于 功成則分 E 之 數 īE, 辱莫 年前十二 弟正 割正季亦傷 行遺 西謀諸義真邀足利二克于兵庫 聖運應天也 季等 訓討城正行立 甚焉宜凍 垂 絶 竹 而汝不 死人之 īE 而總督之將 成遂 速 帛 使正 正成 降兵庫及兵敗 官軍 請, 恨, 發京也 别,兒 血膏草 民家 同力 河 未戰而退。 往 女啼 自 正成 不 役。 預 疽, 自

E 亲 产 并聚之 為 帝 于足减者 IE 三 亥 之方边,以利象級師 軍 歳。 遺主 公之 敗 强覆天勒號、海溪降。家人投和弱余天歸一動。不可人自己田 留竹 E 惠 季 **升**童 兵渡。 之聞她化莫 三十 意外也, 用#稱亦教足正 整捕無明 不以其,腎省之利,隆 死,是 伏勒巴门 報,并 於公日人 嘆 策。德相跡家 一般從馳正 等 五 减 而象歸成 船 先正則之為。悼楠出後高十 相观其告命 天 成者蒙义建禄 巴文官北西前列名 是 將人敗忠否下碑立贈 一自首乃 成了 恩之 之時 敗忠否下碑立贈,一畠尊及座,士 也欲使 橋弟段童本正家九 人玄氏燒 自 之勇塞其凑年三 機節人指心之位取慧直民教。本 季互刺而是一大大 其,後義家,田正正高等跳五成 息 IE 於烈心略石秋 左 近 呼國歷日而水 吸土忠自广 衞 時直視入鄭家 宇 知無孝孝書中中 人義其格正人佐 死。生戰 還 亦 人。雙則蓋鳴納將。所且首中。隆橋美 級互奉本正 善大亂乎呼言天 欽 Ŧ 某聖 嗟刺正八 安 成坳之道 任拟賊天忠源 義如德噗而成郎。神 體公相八臣君 士是太久死兄及宫 生之 桑山楠諱 智, 心欲弟和 寺 推用乾月子光

文 戮貞言 家业 表 和 鯨節不之策。為是 自 即 競孝及以雖廟害以 抵服,目斬建 京價輝之榜 起文 崎對整私身善謨 師。田士,義路 女 主為自爱、使 塚 规 萬海興門非國佛藏能不 義 帝給食及令 又。高是遺田真 十盛精之雕川興中, 箭 騎。 奉 家职人刘 **騎** 神 以余檢客 **L** 為 敵 戴 與忠死自免復而 如 圓剛將哉真靡古接 兩 正增、日,伦木建工無 義 陣 器。資過其者馬 幸糧心陣影而貞 急战山圖能觀有講室不 比高况及愈逸甚 斗贊如其元积還克 之死三日是臨師於誓 敷 家高命高 自 急 、 深家日家 拒,两 山。深家日家护, 粮 # 赴,呼而訓前儲都天 賊 熱, 凄王夢暇子而順誘地 川。宝, 賽平從大後日金 氏 其惠中糧 寡 乃。恩何蕭當死, 不 敵。足一大人父客將鐘前石 使遂忽然出 遂 利,城良子就能廣門不 以罪唯刘國初 敗。 有 軍我乃兵祭員子之解器軍兵也 裁 穿託 功 連 狼不 是 兜 真。 世孤於成後為 合 B 篡等外而門利 義 馬 田 攻 真

國。志 暴 部大鸣响守之,将、義贼典西以泉 延約舉草及長不亦。助竟尊坂。北京曆言族就計争利。大長克爵母即 族就計集利之大長克爾哥耶 基唱言敗正年 賊 等身榮義 在了 領土海域、死軍。拒為三負所。因此計之遂為之。高破國本推,自 江國計也殿一栋四師之。一一破奉 兵。畫()干科雙是重山)木草之。 曆國 寺 衙、至行長大千餘年 休。僧一之参法 僧加延在年宫搜 證 誅 光 草名 議 皇 5 七、義義潜後一颗群直、賊後略少慶 社 負 滿龍門。草蓋重 義 登 職将 上 寺九等山北海山北部退,山南既淮皇, 僧于戰開城太京、戰、坂、死、山。一 脱。徒京七晚之熟,師。而江東之事。 動見 月。 沈常義 殲 表放實思 遣 軍 敗,前 二死怕今 自 之。 質屬日顯 共 才 權本之書既及諸都近中圖攻才

領土平及進戰大敗諸路軍並引還一是月典福寺僧徒 并 私上 皇之弟豊仁親王為 帝 應 利高經紀比陸道小笠原貞宗屯野路篠原八月專八支 改事奉 資義自等夾攻京師討賊 1] 子意恒事勾當軍國事往北國更為經略 新田義貞奉 皇太子至近江鹽津後軍土居通后停能 敵戰没千葉貞胤叛 路延曆寺僧軍守鞍馬愛智信樂人非 中納言隆資於男山絕川風路中将 車傷歸京作誓書上之乃聽之 尊氏置兵護衛拿公卿以下官職 降 皇太子至越前氣比祠官氣 大皇 號用建此 親臨上軍身內 十月尊氏部 帝衛花山院连 部義負素 源定平于宇 河 精将士" 通

帝陛 女影問 劍八義 間府 里鏡 港 幸 ( ) 在 所。 +== 奉 大 在改和二位元神地月 授之尊 机 稱,日器,方。刑 龜先走傳 為 延, 南源 部、氏為 援 途 輔 部, 權 帝帝尊後 北 送初 此, 三條景繁 大月。納 於 該傳氏龜 朝 是擬 夜四 尊氏 是足 或後 闇 केंग्र 調漢 黑 定。 朝建光而。 神融信為後後或或有,兵。由,建傳 以入す 初 常 武神 村襲人中赤 討 當 器, र्जे । 蜜 南後光朝帝兆用烟 内, 神 B' 于 +, 诗 朝』常小後南故其路。 臣 奏 一个 新 七 林 中 日间

建武三年八月足利尊氏奉立之時有 光明天皇譚豊仁 等死之尊良親王亦自殺先是伊賀守里見時成及瓜生保僧 木定觀。三輪西河恩地。性河志貴湯浅氏等為宿衛 大臣經通一條並任如故一南朝以帶刀楠正行和田正朝真 年三月足利諸將陷金崎城據 次記之外 北國兵收復京師以大館氏明為伊豫守護建出四年 嚴帝號新院左大臣經忠為關白近衞右大臣公賢洞院園而號本院左大臣經忠為關白近衞右大臣公賢洞院 夫行房越後守新田義顯大炊助里見時義氣比氏治齊晴 夏夏見到 こと前と日か名 神武天皇之系統固無所以北多提要而附南於其間 後伏見帝第四子 皇大于及成良親王左京 花園 光嚴上皇同母弟也 重放此,冊子,從近朝 光嚴二上皇

共家 五動 辛支 看其見屋子台新八屋里田 老八四一 兵會源顯家顯家乃進攻鎌倉克之足利義詮 朝奏請討足利二光自贖罪 鑑等率兵援義負死之一是夏關白經忠 根河破之一冬十二月宇都宮公網。新田義與此條 顯 机山與足利高經相持 城左馬助 山寺城治部大輔 嗣代之一字都宫 五十萬宗良親士。遺道首 奉義良親王率兵西上與足利義詮兵戰于上野 大 館氏明起于伊 金谷經氏守冊生山北條時行造使 公綱至吉野人道尊澄親 曆應 部許之八月鎮守府将軍 豫兵部大輔江田行義據 车 元南 止月原 走。 大宫 南 朝 兵于 是冬義

田義 顯家與足利兵馬 将。師道 真女 典樣 2是人目を目には明に関ってな」とないり 月尊氏叙正二位任征夷大將 四位上任左兵衛督或傳任 月顯家出師于東遣左少將源顯信守男山足利 頭泥中而斃年三十七足 将道戰南都及天王寺敗續走河内義良宗良親 四月草氏毗對 男山城 顯家與 六月足 足利兵 戰界浦死之年一十一其弟 顯信及 利兵 皇太子及成良親 足利兵獲 ルシ 一関七 副將軍尊氏命 不克會流 軍。 其, 首 矢中其夢傷 月左近衛中 級。 购送京 五月 歸 央 越 赴 圍

來日南 復不 准月。年二能、元再。 擊。北 后。 元亨 側。 年改元日典國人 時能

良邊死

古命為權之物建彦叛督亡欲一興擊之十是其能 歌深主滅役及武事屬殉夏稅年同時時六故管解 不可為人叛興帝著足之一零高高 能能夠知今 肯嘆不之降復盛和利師使負師 奮左登敵問語 、对 忠家足時隱歌壓直其而 直 戰右敵虚則知 身焉不後利總岐岛 F益親系 教如片陣實走指 無雖義亦寧從以尊而怒信之鹽鬼八後如出堰 地然之失馨官藤解冬遂護讒,治神,駒山神高 從翁人勢小軍名小遭窮妻識高而大大 主所為人而判夜讒討了。尊 自,黎明叶日 而自尚人遭不官衣死局自氏所高寡衛局時學耳為 終女又被讒隶為為世負間日賜負不下經律守時 之也. 為滅处,凌云以而道貳地妻敵在刀爭為能經 訓以不其,以戰召蘭為雅從於師即高利為,夜則多 云誦忠族代忠高冶天之之。 直西經典中山歸夜 泉城城襲 爾城不遠天功自高勝高追南飲臺灣 **森**義非誅從高自()自兵朝姦翁得好 ① 之天亦新自者松初及高之主京團僧门向陣 人道宜田持及苗歸之自而有 時則 所好 哉氏 兩覆 友 順其 開翁 國 急來騎能先 人之主色 **救護師東端**小豆 分城星山院能 助美平值征不人屬先教大不 人抑是你奉也田 主稿逐皇朝南擊率

伏賊 **浅**藜 無丁上正南賴細能物。 恐意,皇月。朝。春"河之。 伊豫 伏教士世山 足 前 市日吉等工本市日吉等工本 得日威。 利驅見公九 直所宫。像 奉跳 大 義 此友 有 第五 為源,氏吉 和此石逆 賊自無 開, 車關長明等世 道之 駕自通死五 可擅遂大 怒,至,()公人之? 來 城區 屋 馬 馬助大約 助館 氏 白唯石 跌岐、伏水人病, 蕩。賴 誅。元 噗 卒。 明及土肥 通知激 有精直 遇。國南不 之光四朝祚 車。義 最中央 乔

民,獨佛而不知,罪上如罪官一二年南朝改元正平〇右大臣寺為 帝修耳,獨以腹門罪後一年南朝改元正平〇右大臣詩無幸望日遂幸之、帝崩後思身後罪報恐懼不自地因建此請無幸望日遂幸之一松一百日平氏傳逆後罪,後醍醐帝甚多 城河内若謀候其出遠 其儀甚盛 割以僧疎石為開山奏請投夢窓國師之號奪氏兄弟往拜佛 以兵三千水水河內距金剛山下七里而合関正行粉攻天尾 良基公條為關白〇三年十月公賢洞院為太政大臣而位在 關白良基之下一四年南朝正八月足利勇氏遗游細 がある THE THE PERSON AND TH 百样向矢尾縱火所在潜還蔽魯田林 以為敵果攻彼乃馳赴金剛山無後隊伍比過擊出 花 園 光 徑至金剛山下断後處之正行探 嚴二上皇亦將幸之儿 銷僧徒 好之奏 之一八月天龍寺成足利 都古市 而 陣顯氏

又西 陣四處而兵信於我不宜分勢復係五聚為一大戰破時氏于 退乃分兵二千餘為五隊放火民舎而進望敵軍塵揚以謂彼 大振一帝在位十二年改元者三日曆應四康永年貞和四年 瓜生野餘衆隨潰至渡部橋瀬者無算時氏被剝走楠氏軍威 崇光天皇韓興仁 乃道熱事高師道師泰等大學事正行戰四條繩手南軍敗績 上崩毒六十年是城十月該位、皇姓是為崇光天皇 顯氏电干住吉正行計先被住言則天王寺兵不順攻可自 納言三條公秀之女 帝年十五即位立 東宫〇貞和五年兩朝正月正行進過京畿尊氏憂恐 光嚴上皇長子母講秀子號 花園皇子直仁 陽禄門院

隆資奏日亡父正成戰死之時臣年前十三遺訓討賊臣自 思。 肱之力,以討光賊軍若不利勿必敢死正行找淡而退於是往 正行正時死之足利氏軍進侵吉野 正行聞足利兵馬至率第正時及族屬請古野請 被臣, 頭耳願, 無天顏而去, 天皇乃御南殿寒簾引見, 驛歸家爾後桃戈未曾須東忘為國家討賊而天資多病 父勒王忠義天下無雙今跃所賴亦汝而已宜竭股 不幸徒死毒上遺憾莫大焉斯役也臣劔不貫師直看則 北京東国的品用と 記正行正時以下兵百四十三人都 成りから 一点なっ 9 天皇幸貨名生是役也 中納吉四條 因 櫻 師

文政 新支 湯井月屋片日船沙屋日田 一七八日 (三三 披靡師 既知非 泉兵二万餘登飯盛山而陣正行率三千餘道師泰率八万餘騎進軍匹伯和于南軍少 卒一一一一个日之戰怕之父漢川之從諸士皆其 無辱先人跟咸感激手先而進殊死而戰莫不一以當千足利 非正違行 楠 乃呼正時日在三之義今死也而已至 西送其首河内正成室及正行相視慟哭正行悲不自 古野 使愈 師直大怒追擊甚急與弟一時身被 直角急有人代之戰死師直因 正儀工利所守干級破墨屯兵石 **德**四 皇電 局等 一次 一章 於屬和田正 得 511 脱勁 刺 居 騎, 正行得其首 朝等皆死之 數創調賊将 河 臣子也宜 分為三陣今 原。 而 而死時年 歸。 正成 帥 師

師直 产建 乳 雨 是名 啊 開辨 諫 集 西与人山之非 朝姓上之哭内 且 直消震 文直勢正 復 月 怒。 汝, 酵侍 雕 抵師以宗之。威 支行家有 官義 而 師直直等驕輕 利 **此高仙固怪美** 而能 火力 作且多 直兄義殊奢酒 氏 將經口辭問色 恢 其 稚 将 復 赞, 等 赛 選 選 以 子之余城因高 自 刀。 IF. 其 之 成 佚。色 夕族被和殺師 裁 IE 山田一人 時 行 氏惡心生惡壯 孫朝足歌 母 其直 未 固, 直 子 初直術際逆夏 · 是 战 其 謹使 至; 哭 私義不時無門 止, 何, 活,有,正有 遂 之 而 義迎其遊送誘 官陳愛天不棄 倒的 思 死, 方 輔内死昨將人內迎 女之妙龍至人 為 新 節数仁感传 斯, 爾 流 芳 越铁古、主人之 西而今太新 役。 後 日。 降細信吉正 前如僧皆婦 父 百 諺 國 命 世, 局。誅驚败畏恐探 朝太川戦野打 世 五 莫 局數重高如為 題。廷曾山死 朝 母, 而 梅 生故能者助有誇高,且見名之帝 訓 不多 今 軍師衰有挑後。褒野 刻 噗 徒 直以直传蝎外 上合功。自何節井爭賞。途 自 NI 稿 殺 自 以杉巴特師那 之傳即遇 鉛 **淮栅出**其学 肝。 利 目. 人 鴻雕 机 庇 命 遇。等。 日

相、氏 原 源 颖 退 戰。父 叛 尊 於管基被直直重尊專家 出京 月。 氏 氏。 第、領。氏害宗,師能氏氏。亥 自 紫。 自 上總自於泰島 及 将山 石杉雪是越率山民氏主 南 將 四 見憲統師後兵直始不 野" 討 軍。 朝 赦 直 人顯愈直妙團宗都記 後。 姦 後 久 為後盛吉之相父母 初 謀 醍 惠 角之類選為尊謀子遺名 源义 生。 邪 醐 罪 術 帝 等執關党或及欲親人 且则相。 皆 卿 應 逐傳及討由直直 男 階 事味 用剂 之。 於, 戰 與師是義 直 害 0 師直直說問 義 是 為刀其 護 節 + 觀 直見冬之差 應 或 将。 良 春 月。 教品 惠 尊 議奏與直 親 敖茂 帥, 誅 元 源、親君 或 氏 科謀 直義 遂 師 師, 丰 王。 命 命使泄義視 聊 自力 料 赴+平南 義直不殊直 伐 義 欲 石五朝 不 直 篡 義 詮 義濟時冬 功 皇王 見。年正 削。 陷六 執 麗直() 姿 左 兄, 留 太 守 政。 月。 髮。 子 數 政,執義直儀一 城。直錄義政奔義不言 後, 及 臣 而。 亨、 不 成 號師。 ( 冬會註流幕與於 過 壯 勸 良 () 1, 起便全重船上數在 地。 初, 月。兵事自能師杉

盡、懂餘 敗然人皆 波直常復 朝命登比松山將襲幕府義詮 一高 國清亦降率千餘騎援 いると目にというにいるのとしている。 岡 城將自教 兵, 且命 H 師 與 嫉 百 月。 為女 惠源 餘 惠 師直 直 留京〇二月 駿 騎義詮西奔尊氏聞之歸京與直 將 師 源 河 泰、 戰于 從惠源以故 再 既與惠源 伏 场演惠源 叛 · 謙。 聽。 現 是惠原 摄之光 明 氏出京北 師泰至自石見與 惠原 \* 人 議 與 尊氏與師直又奔西州義詮 和。 楠 惠源 挑井 寺小清 兵、欲、 走 值 田 叛 會宇 戰 常 越。 水等處尊氏隻 族於 尊氏師 亦 戰十大畏 南 Á 久 朝。 師源 常戰 中华 宫 同 尊氏 直 自 被 遇 日 清 我 改 本 j

納言源 支 温有力 号 朝 源 急北其 義 號朝 顯能率兵來從, 亦。 顯 六年關白良基公 此時義詮留守京師以兵寡不能鎮護气攻其後以援尊氏惠源大敗而降尊氏境 在 所。 起義 塞 親房為准三宮明年二月南帝辛天王寺伊勢 許之義詮乃 是 兵以攻京師足利將 **版** 故 兵討尊氏戰于此藏野尊氏敗脱危 賀名生言野奉 奉迎 未 帝乃幸男山 院、帝光 南 以下百官皆 朝正朔。 種神器 以觀 新 院市光 朝、 吉馬北朝 **既兄義** 明上皇 南 王直接 南 急無幾 以男山, 帝 腸 屋 為 朝 國 · iE.

山,盐 文 介川 最直見到上上的尺因上各 MAN ) 二上 改元日文和 尊氏乃攻鎌倉義興義治等退守河村城 夏五月義於大 鎌倉基氏奔既而尊氏與義宗戰于笛吹鎖義宗車敗赴越 月。 犯男山顯能正儀等防戰不利 頭某不從石堂恐懼投新田氏軍義與義治等討足利 家以尊氏為 光 國學恐難行 下石堂入道亦容與義宗通謀降 嚴天皇諱彌仁 仁親王是為 帝在位僅三年而遷南朝義詮以平安無主主上同母 帝外祖大納言公秀為内大臣〇二年 寶劔臣願當神也以奉天 即位禮衆議不决時關白良基獨當日一一个 後光嚴天皇 帝年十五為義於所立百官多疑 皇師屢敗逐還古野 南朝其子右馬 朝。 基人人 当力 秋

養育軍計 期于 更 足利壓下伯者山名 白茅 等出 不迎接 凌 兵散亡歸本國義詮 山 時氏迎直冬為主將再議起歸京以仁木賴章太京為執 之 河村 上月立ち日子公糸ン 績。 役。 而 師 城, 道。 奉 氏祭歸 師氏軍 市 以美濃重井為 逃亡尊氏命基氏總 等有怨尊氏 東奔道譽之子秀綱為 本國 功最高就佐令木道響請賞于義詮道學騎 師氏勸其父時氏叛義詮降 乃并護 〇十二月山名 遂起兵與古野官 同り田 老べと (三十) 與時 起車越前 行, 車駕還京〇三年春義與義 氏約 督關東島山 在 所募諸國 執將 父子 期, 事軍 攻京巨勢 軍謀 守 地使表 社赴播 追 兵所 發伯書〇四年 護 兵討時氏時氏 同計 國清為之辛 足 殺。 利 義詮 五月村 細川清 高 南 經。 朝。 於京 越 治 战

於身逆罪不遑枚舉楠正成當部日尊氏庸愚不知兵道暗劣正成語 然身逆罪不遑枚舉楠正成當部日尊氏庸愚不知兵道暗劣 斤月 是直見到已巨角尺國已各一条之日 )三上 宗光,三帝歸舊京此時足利家人驕借無憚 不思名義量不及賴朝<u>姦亦不如賴朝也蓋</u> 先帝感清 軍攻之足利氏諸將競勇防戰師氏蒙創敗走一三月直冬時 降尊氏一延文二年中朝,平平二月 氏局經直常等兵老糧盡各歸本國尊氏義詮乃歸京高經後 氏率東國天庫於東坂本義詮泉西國兵陣於山崎神南上 奏請任征夷大將軍至是十九年是為室町將軍之祖尊氏 泉〇三年四月源尊氏薨年五十四 部贈從一位左大臣 **修宜過號長壽寺康正三年贈太政大臣, 鎮夷氏自曆應元尊氏於京西衣笠山麓號等持院又赴寺鎌** 正月尊氏奉 帝奔近江此位寺直冬等入京〇二月草 南朝使 朝貴諸家威權 光嚴 光明 立見妻を 忠等

了正 伎言 武 夷 故 菊 爲 少貳 藏 池 朝 底矢口渡基( 战光 正平 上角も見ほうと一般と同り田 用正成 世 大 1711 中。 以為源 迎金 將士 氏 统 後 良策屢失軍機而賞 戰 不歸 () 之概 克。醚 背 氏貴種也尊氏 之〇關 題 数° 朝第九皇 6 是司 天下 鎌 肯此 倉庫武蔵 月十足 白良基 直 常 オーベア 子懷良 亂子義 利基 氏及鼻範光為 场此 武 因乘 氏遺人誘 罰 與 于肥後奉 間 詮 其機。 **永**明 少貳 震力力ル 教 )川。 左時 战 公九條 開, 中為 為 人 武 殺 代之。 備 怨 池 新 等。 征 空。王 東國 武 嗣。 田 亦。 F 義 光 妈 平分 23 将 典 征

所則一後直東國七七病欠國之各一人之四 DE 殺之義長馳到幕府逼義於請討道誓清氏等之命自為執事 佐佐木道譽的說義詮女裝出幕府而赴谷堂義長兵一頭之 赤松兵戰陷美作諸城〇足利罷攝津守護赤松光節佐佐 皆散亡義長出奔伊勢遂降 兵蜂起道誓耻無軍功而歸鎌倉爾後基氏不鑑道誓道誓將 山銀虧龍泉平岩等處五月陷赤坂城時 十二月義監道等將兵數十萬南北補正儀和田正武等 〇七月道誓惡仁木義長自為軍功騎者與細川清人議謀 和田二將亦逃下金剛止二山幽深不能犯義於是軍北 五年南朝正平四月足利兵與吉野官軍戰一紀伊龍 康安元年夏六月雪七月山名時氏即氏典 南朝義於乃遣將攻之南方之 南帝逻辑心寺 五月妻

至民以城降及拒清氏清氏乃南奔 南朝命以為此出京歸為一月遺兵事清氏清氏乃南奔 南朝命以為此出京歸為一月遺兵事清氏清氏出小濱城迎戰破 オスーカナ 奉帝在近日表帝正母和五名良子石清水善法之、秦满堂其住是遇近侍日汝等宜身此地前来从京海海南南山山南水善法道所为朝的一十二月正儀清氏等奉 百年人 譽娟 ○是川**第** 孫秀證代 爲 自ラスネント 紫菊池兵復 之一九月楠正儀 聽政 起敗少貳 コススロ 等奉、南朝命討義產業中間小濱城迎戰破之其僕領 池 大友軍 此光 津,珠 率兵討 O 其字護佐佐木 同用 益 **詮** 法亮兵洲 以 寺衆庫抱 疑之 清氏 九 細 州 採 頓 清

海賊 化。 N 直道護内 任、 大 賴[9] 關 臣 常朝職。氏 尾斯 之國 いと 白: 海 源 至出仁降 張波 直良量已巨船之图户各 遣兵 龍 賊 越京木将 0 師 通 シス・よ 寺。 之 相 所 其 车!。 餐越 長山 0 十一八年 前,正 直前亦名 為於 足 <del>糸田</del> 月。 iE 常明降時 刀 也。 日; 利 細 病年()氏 賴 儀 111 近 太 和明 年 死遂四亦 賴 矮所 政 造 義 賊 河 叙 謂 内。 加入 使 詮 軍 臣。國其佐義 從 遂 出自 平子々詮以義木悦 Б. 粮 之是與細 位 楠 權 船。 貴 麗 義將道授 卿 將降擊以 儀 納 使 賜 國 本 道 侵、 件 於氏 叙 馬 总 從 我 讃赴 白 岐門號利 地 府 72 MA 太 護机名分 義 位。 同劉 不 IJ 從 良 被 詮

I 無便利,唐常, 為位正 湖 白陵 遣 -以交 關 利 基民卒于氏滿龍 後 白。基氏基 十明() 九使 應 事。 氏總 廟 () 基督 + 佛 諱 安 九 年。 氏關 改僧津 月 2200s 九 月 成元,颇就 祈柬 義 年 夢。 一南 管系 神輔 詮 太 病、早佐 襲 足 文海 義 十朝流手 3 使 地 三正實一 職。 La Reil 詮 **未妙** 此将 利 日 命 亦 與 故佐年平篋十 婦 以東 嚴 1 亢 田 元院 以號 子 杉 侍 釋然 リモンベビ 年上為汝 月。 正 使無 足 帝 義 其義 主 之 憲 國 足帝滿處 御 八十九年而亡〇十二月 進し 灦 军名 宴。 是 人 平。() 120 命稱 莫 献公文 月。 R 以 月月或 第 左 侵 ,南僧 大 自 細 朱 皇帝中 基他尊 詠。 臣 '111 天 津 朝 航 從 賴 雅,人氏 元 即位是為 璋 鎌土 之, 冬被恐 諸 車 貴 红: 為 线, 通 复美 村 到 ||| |

文 ħ 農村四人 退, 義 日 命 面,智 上上 = い宝氏 領 年 神 建 粗之 魏臣·贵燕/希首僧·核 瓦 僧 賞 德。 〇敬。居童 征 包 夷 保松〇時 徒 見し 與 護苗 月。 29 上扁欠 南 车。 御 旣 患日分以即养以衣 和 諸善上是某個 而 筆 痘賴 禪 德南 田 寺 二朝 歸 兒 Œ 0 发 女置為諸謂使預, 京! 門。 年建 世 将 也將為兩 及 以 楠 とこり 南 山 軍 月。 名 氏 久、 論 朝 氏 爭和使夜座址依語俳進 族 征 通 清 屬。 佐 更汉 西 9 為 將 々木崇 兵 賴 軍 留 于。 河 親 師 内。 水 E 良 懷 方, 笑如番是新 1 計 TO 之。 良 th 佞徊 满。 恋 僧 是是 A 頭手 有 義 僧 嗣 朝

負 然西義 天縣遺國 于我共王 國。 滿 0 圓 道松 遣 明清 也 臣良 融 车六 29 先,僧懷 内况单今 使 應 天 + 祖遣 是菊 報、 禪。新日川 即李 皇 万日ラニカ 之。 在課是 位 來使 7 正 29 集最後, 乃,智, 池率朝 伏 位 月年 武 信貢 送秋號自 歳〇 前 市 供懷了世 之 光 徒薛 官。 母、 本親王討足利女人進表真方世 车。詞良俊則 筑 號、 Ten! 曼 人。山紫 崇 十安 改意親 长七 贈 田 元者 親王為 崇 太 王所 以答 賢 九 上 皇。 五。為憲州 皇 門 聽,政 院 菊中 探 皇 日 射報之 文 兵 物蘇祖松 太 大 池務題 威是亦洪苗 納 和。氏卿 大 院 中。 内 震、誤日、武技 吉 年四 所宗 此。新 九懷日四皇 義 是 力。良 延 良本年明 州 為 文。非親引 朕 年元其王 副 為國九通 i di mga 嶋良王序紀 本和之。 康 光 後 於懷見日日本 以 圓 用月 是以懷 市

明使僧 後龜山 天皇即 來聘 文 皇護位, 1] 上天皇 余不自行關西何日清平乃召賴之議軍事八八月 之先鋒與勢池武政戰于長門山 得通故今使臣僧復來義滿驚日此政奉親王襲探題出 内義弘率兵援了俊克之〇六年 七年三月義 河内大野夜擊足利軍義滿乃遣山名 是東国司己日田門の日本 一一僧 無告日我主當三遣使 應安五年三月今川了俊與勒他此政等戰一流 上皇乃出古野移御玉川宮在 太弟是為 滿西侵大名三十九人兵凡上萬 前 帝亦倚賴賴之賴之因立 後龜山天皇諱無成 1.2.19 貴國然皆為關西親王 名 中南 赤松 朝文六月明 9 等敗績 其伊 尊, 崩都。此此 m 山名亦 使僧 細 光 and a 市 南 H 市 明, 而

马亚 茅 滿 之讚岐奉攻之降其黨嶋津伊東等勒池軍敗奉懷良親王庫 左大臣為關白大納言 太宰少貳冬資復 月大常 宰府原田秋月等亦各叛 勢池勢池指陣筑後 乃改元日永和一元年四月將 幕府一帝踐祚之後亂未平大禮有闕至 歸京於是足利氏武威益盛南朝兵氣日衰諸國武士競弘長門豊前菊池兵士在筑後二肥之間猶守數城十月義 肥後義滿乃予伊東以日向少貳統前肥後大友豊後 滿至宰府細川 大賞 每 叛足利氏為探題今川了俊所殺 是点 山名亦松等與菊池戰爭數回 記,惟其例 及那右大臣義滿叙從三位此時 被也(十二月右大臣忠基九條轉 軍義滿始 謁、 是始 行, 新 高 天 息の八 良山跳 池遂 帅 位之 大 た 月。 内 和 而

足利 軍不 足 前今 棚日花 Ŋ 利 四月錄 探題了 血海等中食上洋津 為 本正時宁佐美正 條良基。 前 兵 最大国民国に国用に関コンA 放其罪 而今 攻之固守不降義滿更遭兵三万援之三將 和波 幼 關白一是處 松濤。佐 野又日室 町殿是旅 舍執事上 俊而歸一四年三月義滿構即室町 歸一七月足 九條經教近衛 根穩瑪 安置石見〇三年朝鮮使 珀里 也應肥昔 杉 種神宮寺 能 利以荒 南 熊通 憲 野明 道 朝改元 殁。 半 嗣。鷹司冬通。一條 見 師總等 川其 時歸前太徐祖 其弟屬春代之一十一月 任大納言新右 F 為石見守護 福祖福太 求感祠祖 天授〇二年正 ) 919 各旗氏據紀 仙紫河湖湖 鄭夢周來明至 大将 多種 師良五公皆 事。 此, The sone 月遣 夜道 時值 名 伊土丸 叙 如日南 從 花, 个能 餘答 用 久既 明 **克**野肥之 效 筑 飥 時, 致 軍

正洪卒 正儀卒 E 来 春 與其逆臣胡惟庸謀欲 交 官, 總 三月鎌倉 月師 督阿 勝 不克而還明年春 三城耳義滿與 · 原世月日外の限り田 ラモスロ 家人山名氏清 IE 元等兵起復 淡 嗣 讚豫 氏滿 斯波義將代之改職名曰管領 朝 條 和 叛家人上 爲 泉 29 与 山名義 關 國一年義滿叙從 寺。 和 兵威 我其主事竟被 白一九月義滿欲誅賴 始 **陷紀伊數城南軍** 千敏被壘足利兵 田 方板。 所) 杉憲春諫死、義滿信義 理以紀伊賞其戰 Œ 此平 義滿為左大臣右 至是陷其 氏清始 CHE 刑。 賴之。 亦 定。 南 賴 所, 名細 小小。 等川 功。康 之 中。 河 朝 0 坂, 力龙 削髮 僧 既, 赤 山三萬餘 楠 王国老 知其 坂 女只 號 替 侠 琉 常 在 執 元 蚁 事 破 明

餘公 臣三條公忠之女 民轉左大將補職人所别當許乘 上即位後 小松天皇講幹仁 年事改元者三日水和 府皆取法云一永德三年正月白馬節宴公 者攝政良基博學多才歷仕五世精通故事者書前多大 横政上皇縣政院中左大臣義滿為之別當 是歲一 是国人明内辨外辨住節無禮主事之名故事以大白馬節謂人即內辨外辨住節無禮主事之名故事以大白馬節謂人即內辨外辨住節無禮主事之名故事以大 即位之禮自光明帝至帝以天下副 後小松天皇 上年六歲踐作前關白太政大臣良基 前帝長子母 年康曆年永德 通陽門院諱嚴子內 譲位皇太子

先是久我一 楠 昭 元年正月 天皇元服攝政良基加冠義滿理 十二月中納言為重上奉 德皇胤以博識稱所著有源語河海抄,二年八月。 帝,故事①十二月後一位大納言源義成為,儀同三司善成 三月中納言為重上奉 勒所選新後拾遺和歌集 嘉是久我家世為源氏長者此後賜之足利氏奉為准三宮盡此後 同月以義滿兼淳和特學兩院別當為原大長 勝 今遠南遊吾乘幕府之虚潜軍間行襲其不意於是率兵一級破城初正勝開將軍義滿遊明光浦謂家人曰賊臣出師討足利氏山名氏清邊之軍方 敗績 而 播奮勇苦戰 氏清 动。 以四倍之聚幾得克之此 髮比諸霍光輔心 源大長者 不利利 南 朝

t 片幸二人出國逃亡〇二年義滿召細川常久於阿波以其子 之諸士賞其軍功心將軍家人自山義深陷千剱破城楠上按 死無外外外死之病宋文天祥所謂存一时則盡以一日戶一班,於少死之病宋文天祥所謂存一时則盡以一日戶不方家名云為 王室干城,如正勝,實當不可為之時不方家名云為 田室干城,如正勝,實當不可為之時 元任管領 同年十月山名時派氏幸等潜入京謝罪 奉守 死 無明德元年十月義滿命山名氏清滿幸討其族時係 别墅爾日氏清聞其欲放時憑等而不喜稱病不竭人皆為滿欲與氏清議而赦之氏清會請義滿觀紅葉於已所至主 南 不禮一十一月氏清滿幸等叛足利氏帥兵來攻其府表滿 車所守一城兵士唯有八百餘騎耳而義勇忘自 將討之氏清戰死滿幸逃亡〇三年義滿分山名采地 直見 見しと 扇尺図と各一夫ショ コード i 自要平

不祖楠 死滿元 亲 3 其, 逃亡先是義满贈 富 元 超道正勝 與 貴北 支一道人、一人は一大人 日 车。 義滿 兄楠 京。正正 自祖义正 多既而 祖义正成以来世 悼借 勝元 將軍家人 及 第正元等 奔義深 言正勝招 南 慮 不 室 能 改志事 傾。 而不能 保护

宮關白以下皆從群臣多我衣是月二日車駕至大覺寺 峨 弘八角满高說南帝請和 名見使者曰朕親奉· 月。 延元元年 諫日 南帝之部理致明白三種未歸則 儀衛具備。 以傳神器何來曉曉於是和議殆破都下驗動、角 〇関 命遂遣满高定和五日 三元司 日日田田の田の日本の日 ) 日日 楠公正成忠勝諸葛 南帝入 十月先是義滿以正勝晦跡正元死節遣大内四公正成忠勝諸葛孔明而其家至是施而不祀 天皇及義滿以為 醍 宮留 醐帝 南遷至是几五十七年始 三神器位號所繁重矣理當以 十餘日置酒遊宴盡歡 南帝傳 部許之,南帝乃為腰無發 非來降之禮遺使詩之 南 而 用帝,真天子。 南

人法臣位 家 請, 下。 代之世傳 支 華從 月義 奉 稱 一 後 普任 大 請, 使 左 一品層 義 满嫡子義 修踏好 五位 臣 も同屋片白新の屋 源 持代之 将\_ 下義 義成 義 當時朝貴諸臣議 部計 龜馬順、是歲前 满今望之 攝 A 持个准、攝家〇 許禁色昇殿 持。 内大臣師嗣 吏母 制 華。 可當時 安名 應永元年上尊號于 不 藝 見 法字。 明一老人又 亦騎 有禁眼三制色之野 日中 叙 爵 僣, 遂 節會將軍義 平 是月實時 辭。 左, 清盛為首 大臣實 乎義 之制攝家 禁服如院 駲 都色, 九 新色, 裁 而 白 即或可 滿 經 滿 满而嗣 時 罷, 初、 持 寺德 南 相 太 服。條 為。 欲 請, 政 叙正 以 朝如 降武將 辭 叙正五 大臣義 之引 五位 征 夷 本 政 位。

北山金 管领 戰 閣金 百 湖 死。 朝 官 赤 畏 星 則。 朴朝 帝 送 さり 為 諸 名鮮 餘 朝 71 不入朝治事吏 直見到七品 〇四年 侍 貴 臣。道 朝宗為之事。 敦使 義 氏 謀。 降。 諸 南 や者 山 司。 〇 五 姓 起 臣 三氏互任 W.º 是 稱, 道 皆 兵 是 () 義 鎌 车。 筑 歳 腻。 29 尺町に各 紫道義 抱, 職。 倉管領 菊 建 義 朝 般 文書 蹲 第平 其副調 满 以島 鮮 池 負 稱。三 使 踞 - Man of 命大 就第 來 安 為 官, 謂 賴 山 源 聘命 管 基 氏 小 道 削, 順忠 内 爱法 義 滿 呈 領 國 署世或 旅 代 義 為 平 以 大 又 資等 名 91 内 金 山 鎌 弘 親 號 飾 倉 大 左 近 永 日 名 安 此 道 與 管 者。 赤 弘 夫京 寺。 義 領。 接 F 之 图 權 稱 之計 香 葉 室 其 討 是今 道 大 10) 2 1 日尼 義 滿 負 管 f 村 道 世苑 賜 賴 西

義 遣 左 同 山,見 小將 衞 孫 門 田軍 另么 允 延 賴 將 明使 物 叛。 詩之 益 力 燒 亦 炊 宇其 大馬 戰 作、 立。 凡, 守美 统 都。军 亂 是, 渡 遂 紫 E. 九 宫上 土 那朴 死。 為 萬 羊。 岐 錦 於 攻 九 户。 建須東 之。 其 近 詮 君 明 國 綺如 及等,此 建 主 0 子 山 直 之 1/Iº 兵。 少宫 名 各 八管 報 弘 自立。 遣 さ。 年。 滿 氏 輔内 至 家领 兵 降心 清 典 田 和 賴于 () 道 稱 攻之 實 日, 義 之于 義 泉 朝業者 同 是 經 冬 為 私 族 弘 堺。 以小 1 翩 日 2 + 通 本 贈 某 滿 道 來山 義自 起、 條替長 祖 謀。 氏 條 國 明 以洛 ? 月 兵, 光燕 為 主。 時 據 為 E 清 ルスマ 諸 道 關武結 太 於 美 督 義 書 農 州 政 自 諸 軍 白。稱城 段。 簡 軍。 大 道 攻 波 長 被 陣 臣 是 森 及 京 I 義 泉 明,耳 月。 堺, 城。 黄 大 極 H 悦。 泉 乃, 金 城 太内 大 五 燒 堺 郎 使

碑鎮 事。 於特源傳長心潜載風喜於此麗朕 賊彼 命道誦廸朝伏。咸表日節欽於惟 时月 領 明 朱邦 義至功廷時造表月圍明兩麗 主 東 棣歷 世。本义念渠海時在兹星道咨問 喜 邊。 其代 杉 自以搜東出近世辰 貫運而 最复 贈 明 書 見鎮古爾即之思周固無 三俊永長 主 贈 明山山道級國掠緩 星德 及 請 書 千逆 亮 實 嚴號來義成表爾各萬其而成者希 二日明と 憲定 將 道 周有 義 器 源詢年行 直功賢 軍 為 數 告 簡安之之之賢道深之江 道 古統 殊鎮有是隆於義用嘉河 植。 義 鎌 即 今天 君 鎮之。 域國也大學日 舍 能嘉會山之大 又 位。 遣 周之朕有微本服羹也缶統 0 表と四 靴 事 使 各山惟光盧者朕邇朕無紀高 道 贈 義 **绿**赐繼於彭切命者承易恩皇 名地 车 唐前濮朕咸對鴻其施帝也而 り 乃 壽 虞哲率電務馬 捕, 業 位 知朕長 斯 -车。 波 苗詩之者邊警滅壹 享賢 安 其 视問 皇 鎮 義 西 与之时 壹 重 岐 明之舉日晷唐此諸福 國 誅 善溥極太山 立燕負封本光虞為卜慶俗民血祖川 對 為 بل 版石山王 華之 保噶 極萬 物 約 聖 室 馬 碑 西 樓朱榮之之簡世障有所國之天神流 文引 HT 海 海 亨地文峙日 辛禄小典有洲血普盗覆同 賊 無 文

義愛秀道 政 嗣 賀之禮濫以大家 非知無王賀之禮濫以大義其乃蓋明碑我刑學惡 美。 從 道 嗣。 I 義 幸北 五 FL 又 出 而賢無 誤非 次 會 不推 永可 凹 山西村司 14, 下。稱矣呢學樂謂天一 公 脚 義 人道 卿。 乎。之即無朝。且君遂 第。 呼。世 門 時 嗣。 车 子篡 量 各職 又義位智私篡 經 關 次# F 奉 白 是儒用不表而受彌 之帝 關 + 何流臣必稱遺彼陀語企 和公 以 迎。 五。 白 日; 歌。 義 F, 又 道 經 義 萬城位以為巨 持 非心本 叙 嗣 百 官扈從 花 季子。 萨 也今國年封自佛室 從 以 不 至。 松表王者勇奮氏町 F 29 契万万 田 公 苗中 又也以殊之氏者 位 而 按自稱失為勝言封作稱臣○龍功譬我 卿。 道 其 帝 五 義 所 在教 军 是, 為 題。 北 著力 4 是王臣善光德之肥 左 月 最 14 愛也。 其 以 僧 月 書則彼隣目而猶後 近 卷 帶了 春此 國國 欲當 如何 十 義 衣, 熱 首 中 是 方用以暫建時焰蘇 餘 嗣 念珠。 足外彼我記其室王山 書 日。 任 月 享 利 夏 左 之國國駁所町當而 宴盡る 自, 人之将室作公逞作 馬 29 御 日。 携元 而封相町鎮失慘此 製。 請 月。 頭 扁可 善 叙 值也基公山臣刻 刻 秋 次+

攵 折到 年忠嗣能內大臣滿基二條為關白義持為內大臣〇鎌倉管領 義嗣以義持既任將軍管領 政几四十一年位極人臣而儀擬 從三位任參議其間不滿三旬世傳是時道義欲廢義持 堂公四人事平清盛雖驕暴未至是後世道義為本朝借傷。帝王之禮者燕我蝦夷。僧道鏡。平將 嗣襲官故奏請及之一關白經嗣罷左大臣 且作之祭文溢曰恭獻王以與彼篡賊交厚之故也〇十六 刷○義嗣元服于禁中其儀准親王○五月道義薨 父義 殁號,勝光院其子持氏 最直見見上島に関と各一家ションを 架 嗣復。 重為管領一十七年義 任之一十八年使源高貞於雅興國司尹 嗣職上杉憲定字之〇 斯波義將輔之是冬明主贈書 乗與騎替過祖尊氏 嗣任中納言〇十二月 良嗣 為門 公衛代之改名 1 斯波義淳 苑 號 許勢院度 日·玄 執 關 纜。 TIT

弘 義謀為 亚茅 軍義 而花 管川領補 居, 崩。園 光 大臣日 納言 春日 皇。 城。 持為之執事而為淳和妹學 天皇諱躬仁後改實仁 壽帝 たより はうと来がにら田 ラモスロ 五十七十 元 永即 義嗣作難 野資 德,位 (應永二十二年帝 第。 日古等廟大 上杉憲定殁其從弟氏憲代為管領〇 義 歲凡三十年讓位 國 嗣 初用日至德書為慶年康應年明德四 之文。 削髮道心是月 欲奪其 納言以下 上 年十二党神 玩. 義 即 前帝長子母號 首 两院 持職 二位 争小改 皇子躬仁親 卿 ( ) 及其常 别當 誹 陪 從文 泄義 九九十 源 Ł 帝 皇聽 應 氏, O = + = ス 五年 長者 光 水。 犬 是。 範 皇 争 政 院 下 女山 将, 至九 在 年十 木木 先 先。 位 '車'

世。

将

贈

改

持足 誅弟 文 İ 故禮 持 或 IJ 病。 翩 因, 遂 條 形時 是 两 無 鎌倉 醫 為 遠 明 英 H E 使 關 () 其 窟。 倉御持軍 並 師 道 見到山上部尺 高 既而 兄 前, 稱 自 呂 詮 出。 義 基戰 0 天 大 淵 及 病 來 熱死鎌駿 遊 納 持 畠 二十六年 吉 愈。 事滿倉河 0 俊 山 秋 如隆主使 满 -經。除 滿 0 D 世義故持明今末嗣義仲年川 家 詮 十 將 」亦。 再名 陽 釋 + 軍 攝 有削持自此。範知是 贈左 1...K. ) 07 奠、 1 车。 助 家 任、 義 定棟等 文 年。 公 共 管 宜 兼 俊 領。 他 E 職, 或後。氏黨氏 25 0 良 義 告,匿固省 為 驅 利。 公大曾文 園 使 闕武 持 奥州睦山 室憲 内 之 是帝 持町基 妖 太 禪國 大 法 九 典。以 孤。 拨走 叔 秀寺 名、 年 臣。 政 野 父 兵越 吧 通中 十九 道 柳 四日 也謀林 臣。 與後 ----原 憲慕 義 逐光 量 時 月 捕院

上皇龍山 免枯赤 罪作松 副非滿 正亲 支 于 謇 崩 既而 瞻 過周も一見 前 納名 = 國。 琪 於 丰。 持 命 與多 力 管 被、 证差 美 ツ之。 是 是 持 山我。 領 作 院長 資子。 細 m 時 為 負 サム系 初, 康烏 初。改 因 29 罪" 宣 之九 幡 车 職 明 赤 持 國。 宗 等 が推 主 松 3 朱 為北 家。 國。 則 14 回 九 祐 俗 祐, 日田 棣 征夷 滿 名 滿 嗣等 職 謂, 祐、 死 滿 叛 + 祐 於 僅 其 子 大 29 三年道 高 將 御 等. 车 嫡 後 國。 成。 討さか 熾 軍。 醒 孫 負 滿 也。 () = 力。 軍御 月。 自 祐 軸 道 遊成他之 是 怒 帝。 赤 詮 義 復 爲 乃十 持 松 而 车 事、 塘 熟政。 满 祐 宗。 龍 專 之始 祐 | 古 29 免 E 作 H 領 高し 将 持 族 明, 師 相 持 攝 断。 京。 宗

俗將軍 座主還 E 文 f 成。 義 桶可 伏 花 親 Bp 圓 道 W. 有之 -t1, 見宮。 而也 詮 遂 處 E 过支 事僧 當 帝之 得。 和寺法事。 後花園 歳。 天皇講房仁 俗 国見到口上的尺列之各一·太·日 剛 改 女。 世 義 名義 父 傳 圓滿 嗣, 大 天皇 圓在 後 也觀應之 崇光上皇生子榮仁親 事。青 宜 定其於 光嚴帝讓位其子 帝 持一氏 青蓮 又 蓮 而不肯於是 好修法常齋而無 崇光 議。男山 改 院義果 義 院為天台座主 制。 圓道程於 教。 帝曾孫母 〇七月 爾 崇 光上 井有門弟 H 叙 後 皇 E. 號 爵 嗣。迎 天皇 跡五義人 勒 圓 管 任 為 融 親 細 崩。 承義大嗣 左 南 領 11 生。 滿 政 彦 在 .馬 軍, 賴 實 門,院 無品親 位 頭" 親 遷 寺死道 朕 北 贈左大 州營 E 歸 断 負

**友**小倉殿 E 亲支 三帝相 王益泉。 南 從一位。 帝 市车 聊 南國 朝司。 之胤。 屋当夏屋子当新沙屋女田 豊世寺 繼 主弟子一永享元年義教任 歳。 謝。 在, 即社会 E°,北 我一二年入道無品親王道欽臨 關白二條持基攝政即位之元 此島 四年攝政 嵯 時比 峨欲入繼大統 先帝之怒剃髮號道欽及大漸 既 屬 之 胤 崇光上皇崩後祭仁親王勢漸微至貞成 左大臣 持基為太 公條房 朝為殿 一着之四 (ヨー 赴伊勢與國 乃华復 政 大 征 嗣為右大臣 夷大将軍奉新右大 臣 住。嵯峨地 是 司謀, 義教 年小倉殿及 裁義 足利義宣使 起兵 其子為 第義教 公边 上遂践 衛清 王直 私。 國 老 司 北日 勸 THE STATE OF THE S 殿 爲 戰

知之懷往福明年亦我禮表以因本外禮 為 T新拾和 英 丁後遺 歌 耻 更 故論、王恃王 起 皇 義 來 海 夜 闹 圆 我 **廖其論** 升 繼達 今越祖我朝内致 + 如 爲自〇賜今者嗣夷太國并海孜原是天 遺後新和 9 將尊松王務也主等宗家軟外惟義其朝 等撰古歌 相不苗縣息雖國載文學方儿天教味而 年 相王今之 者禮口幣益古事在皇造物川惟朕義私 繼葉等選 而集是古 見之宣等 數層獨國帝區 數月祖母母遺 納 無書宗物弗王能史恭宇天所宗奉深使 出續為有 古品 至千八古 學世即以懈何持永謹恭舉照之天可于 飛 術心篡示將以忠永之脩太臨心命能明 鳥 新載代令 予不賊嘉福過孝光談戲具之體制嘆尊 續續集後 井 · 朱悦禄哉之華 貫,東為處而神 古後其撰 雅 七棟之之夫志爾丁未至慕行宗 今拾後拾 世。 h. 總道新遺 年"之意"來有脩父全堂,誠義之。大 里。 I 奉 明孫千豈厚繼既石或甚歸將位 稱風勃後 明 之雅撰拾 宜而其以息述及是总嘉化撰以 直 將勉量者之使以速之為天主 謂集續遺 劝。 姐。軍之武天功命皇爾惟臣下水 新後金 所 報、 一样葉 養教務必所不相父三学一姓 寒 祁多之遺緣謂遍大于日七視臨命其 一載推詞 新 鎮私用使一章蓋恩趙玉遣同鄉和書 續 代動古花 更 操抬 二十 臣副齎必然不病義表德生以前日 3 從朕勒厚聰有加事我奉是來日皇 遺績載

杉憲實該之〇十一年持氏逐伏禁先是信濃守慈報倉管領足利持氏有罪將軍義教奏請征之 然持氏自入憲實日宜如然 遠, 用義家故事加元服於鶴岡 病 不至便其身重方如之和議逐破持加元服於鶴岡神廟以義久為名憲 上乃者上 文斤川 義久幽諸扇谷持氏力屈用請和憲實憲實家老長尾芳傳乃 持氏又陣武藏海老名遺上抄憲直防京軍而敗積京軍起箱 討持氏命關東武上攻鎌倉授上杉持房以將旗持房禪奏之 海走名憲實遂出上野陣於武藏分倍三浦持高華攻鎌倉城 迎持氏势入鎌倉持民則髮於永安寺命芳傳殺憲直直兼等 根而進持氏更遣木户持秀防之直兼時家等兵亦敗而歸 子也於是坂東将士多叛持氏三浦時高亦從京軍放火鎌倉 以謝憲實其餘與憲實不睦者皆多遭害上杉持朝千葉胤直 氏益决志欲攻憲實憲實以不可抗其主將自殺家人等勒走 時高為其留守自陣於武藏高安寺至是将軍義教奉 野持氏遂命。色直兼時家等政憲實持氏亦出鎌倉以 出文目に見りには明かの時は人は

一 西京 温田士見日子上部が国り田 ラモスト (三日日 義教奏、 持氏二子春王三子安王起兵下野初持氏自殺之時二子潜 腹持氏像前家人奪其刀因療其創開居伊豆國清寺明年 十年而亡、持氏既死關東武土推憲實為管領憲實語抗主 满自及子義久等亦自裁自祖基氏總督關東至是四 大石憲儀等保護持氏至是歲春遣使于京請宥死罪等而 **养清方代之持朝亦從之義教更賜持房將旗祖征憲實亦出** 赴下野匿日光山為追兵所逼乃出山投結城氏朝氏 氏舊好來從者頗多事開室町義教命憲實討之憲實幹 僧形以謝之也長棟召其弟清方於越後讓以管領華自刺 罪大矣因則變自就長棟北條氏以來武士有罪免死則多 朝廷其罪不可免持氏逐自殺是為長春院 工声 其叔父 朝募兵 世凡 非赤 九

滿花般 文 斤 與同 軍團結城城交戰至有勝負一嘉吉元年夏火結城城陷其屬 背上四位持國今進三位使而公卿補任無所見 是夏亦松 年十三安王十一其弟永壽王潜遁赴信農匿大井持元家氏 朝季子成朝逃于常陸〇畠山持國 而逃長尾摘之護送入京及美濃垂井義教遺使斬之春王時 望許為不知請發義教於已完義教至乃設盛宴奏復樂教康 N 國而與其族伊豆守貞村滿祐之子教康聞知告之滿花 豆陣於下野小山以為學援清方持朝率關東兵持房率京 河城亦陷氏朝父子戰死斬首凡一萬級春王安王女装而 教將軍義教初義教欲分亦松滿祐所領備前播磨美作 族 一世及直見見ら上前で見るると 左馬助某謀放應中馬騷擾因別門二人急進至義教 叙從三位將軍家管領 7 日上日 上 司 电数 五十

誅滿花伏、

管

領

命

細

11

持

常

赤

松

貞

村武田信

賢

山

名

持

豊。同

族

教

清

率兵攻播

磨。

持

曹

以

與滿

祐

交厚不肯

速

進。

天

皇

勃

勢國

因,

自

左

馬

助

逃筑

赴《

朝

解\_云。

是

進

播

磨

城。

满

祐

自殺

安積

以

下,

家

多,

死。

教

天遂罪城。持 號 持 左 皇 不力 孫松 之 普 命得于而苗畠 叙 道孫斬,日 山 廣 院坦 為孫其是 持 從 五所少叛蓋國。 L 位 下。天免尊後 内使網鳴氏腿 持 追 悼贈太政 諸 恢微之關 世 等 恢战探炎 將 球善滿皇 會 而惡 花在 議 討、疎善滿皇 大臣, 满 祐。不報亦天 使 失施。伏之其 滿 執 政凡 祐 者雖誅靈 逐步有以假 義 伏誅 那遲使手 勝 + **野速人供嗣** 四年。 是役 不緩知級 世。 時 恐急叛臣 管 车、 也懼さ 領 赤 将卡異君松 南, 細 車 这氏八 711

八。内前。茅 把其 3 1 手義教驚躁赤松家

世

涮

而

逃滿

祐教

康隽義教士

首

歸

播磨

義

数

時

年

29

松家人

安

積

自背

急

王直 斬

其 首

文 敗, 斤 持 全 勝遺人 之發自 内義 走對馬持世遂領其國初明德之亂 川一版 紀伊等人 太幸少貳喜賴以不奉討賊之命遭大內持世 祐首子山名持豊播磨教清美作教之備前持豊 某還 在廟 犯鳴 年懂十歲號慶雲院是墨馬而天順從一位 **刷世〇九月**ラナラ 犯、闘之心十一月義勝任、 弘死两家勢衰至是相共復 旦見見も上前欠別と各 和解一多武峯大織冠神像破裂 山持 稱帝與有光同謀欲再興南朝議曰無三種神 南朝舊臣之裔也奉 國代之一十月供勢國司北 日夜 有賊犯 となって日 興〇二年八月管領 殿。 盗 山名氏清死泉堺 後龜山帝第三千万壽 征夷大將 五十六 神器賊即 畠氏 則自緣占 鄭 足 攻之喜頼 左大臣 軍三年七月 公,國 祠 刺髮號宗 5 自要 官 大和 母 有 細 11

天城地 丁正寺女、「月之」「日子な家が恒ち田」まつべて、コーラ 畏不敢近 上速幸近衛房嗣第賊兵盗之局即攻入放火賊揮長刀逼 帝忽然 脚 清 兵擊之賊兵退東門衛士追之得 也會存聚会驚騷不能拒戰賊軍一具 清凉殿 文安元年正月。 不可成帝業也於是率兵夜襲 水寺邊僧心月拾得奉還賊兵獨奉神聖登叡山聚惡僧 月賊黨更立舊 廟 四月西京人與東京人 山德本追擊殺偽主誅其黨有光及其子資親等伏 而 叛遣兵捕之其黨放火關諍管廟及西京皆焚一秋 宫中爆竹將軍家管領島山德 南帝之子圓滿院其為主 **訟賣酒麴事西京人慎不勝據** 禁中上會與群臣宴變 神鏡奉還風棄 目眩而斃賊徒頭之 神器將軍義政 一自局 本警備四 神剣於

也。 1 大納言實源 臣 上、伏見宮入道道欽親 臣時年四十六宏才博學者書甚多弟 五 叔父安高各願為加賀守護乃命二 主义 立其, 四年叙正五位下任侍 征 同 夷 母 紀 弟 大將 郕 朝 公洞 院 E 貞常為親王 部 川勝 爲内臣亦精典故〇冬 上天 E 元為管領 太 嗣其家至今世世為 從一夏華良 曰景泰〇三年是利義 上天皇尊號以 二年明 白 通神道佛學文善 實德元年夏 宜 為 領半國 部使義宣改 關白高 上之生 歷 朝

**赞、** 高、 司、 明 玉譜。 是 宗 通匠室日司職義月信明 之聚宗 馬。 為 從町本奉貢。成購入 全 歳。 就細量全乃初 太之氏國何見欽康以贈其是 李三年 高 有 成 政单世王皇熙永日大陆書古 河峡水石政山 罪。 大 歷世臣家為先城明常日夏 内外以大场 将 改 臣。交失源之声志同皇之律是 車 名。 他武及長以本 公久其禮義安馬紹文帝識應外 義 義 外田山政義無 我不我成一番。再四同陛殿康 展界(最简为 政、 政。 知明兼方随审。下於風力 爲 将。 **尾等無以繼養** 教 房 義天主貢今那相七當歷國 其。如衛生養失 珠 源 さい 不朝大方以守應手朝知又 氏 仁衡者。随且第 大本部勝爾持 思私喜物忧在相有是好 長 条即 贴護 贈之 夢裏 來歡以道者 者。 中成攻入義富 21 包 C 如使管不長太天澤順之 勝 于宋昌家政之 勝右 是 元 是外書映述專戈冷奏君 完全小山耳角于 元京 請馬大 歳 國及順爲存所無權出 逐速京英港政 种素 專外 壓 堤 之於 3 有。任夫 使使師者政長 持 種場使衞無南至中 其,管細 政兵縣匿長為 亨 通 為 死。領川 實際以屬不推誠國 長數然宗細嗣 為德於全川後 73/4 物護僧國濱海遍木 內 嗣、有是家、滕生 白 年 以奉 许多順 北陽入 安 置、 年。公二 以通表負責民外僱南 義家山宗元子 好以為有股大之事情 政放名全山義 諸 源 僚 山 〇階納等源西遠具市 旭 清 名 怒火 教凶 名龍

何里可求 臣 文 f ij 内 支 年 赤 臣。 直見到已巨船之國已各 IE 月 是 元 元 成 车。 有 明 英 九 見 宗 成氏 B 復 太 太 啊 全 郎 日。 B 出。 衞 盟 IE 者。 月 新 政 圖 漸 爲 罪 月 趣 臣。 将 fi H

京家赤 涯 是氏 著 郎 持 中 政 主胎城 族 通 罪: 共 将。赤義 政 則。 村 1 某仕 古 E 教 野 t 偽 戦 賜 房 將 1 副 政义 爲 小長樓若刻 E E 间 古 軍 加 取 平曼城江義 賀 野。 半 政。 交歡物就 遂 自印 議 良國。死难奉 戰山 因有 神 重。 得 定。 宗 最之條 性生 奉 全 石 5 存性神 間 A 田 怒、後在 量,数 年。長政也兼 還 之。生為歸。 其 東 嗣他() 能 使政吉京。 如 傷 鎮 因 國 共飞寬 E 使 主。 刺則之 何 多冬 正 且之, 客。而亂期 赤 實 變 兀 松 義 车。一张 死性 廷 量 改进 被 今日 賞 神 石 歳佳 其, 重, 氏, 田。 義於 政 畠 之 就義 山 族 可 見;政儿功;而 義 也。 弟 政就 間 ○ 則裁 召 出。 之山年顯 政 長奔 就 懂有 赤 其 知。遂河門石 某 五僧 松 及 陷外佐衛 月。

文 介 于之交。而野城 年 為于以然諸義 構 子 寬 核 為勝將就 兵 一段互良見上島大國戶各 與元 見 取 猿於 敷 威思 正。 宗嗣 日 河 永 後勝興 金 深 京。吉 転亂 往 亨。 松生 凡, 立沙 長者 觀 俳 赤 胎 衰。主 逐點 ニナ = 優 24 日。 為 為乃權家 觀 丰 城。 世謂 義 憲 世 名 義 氏之 车。 月。 宗 觀勸 政 音 階。養 謀関 名 此 就 盖 前 世進 及 門 初義 宗 田 全 佐戰 普 彌 文 五 勝就 關 七 音觀 夕政 及 年。 密 安。 月 阿戲 從 元勇 白 梅 其 僧 與 房 諸 木長 以 彌 大名 席 子 宗善 扇列 謂 又 輝全 裔 就 也之 位, 次 各 衞 印松嘴為瓦初諸是 享 於 脱 二明 0 郎 為 衣 五 车 之長。 政 設無羽義 服 東 康 正 纒 1 将 進 養因存細 在 正。 月。 頭 猿 明, 重 位 夹 改

大凝哑山

是

政

文 斤 擬其御山朝長就日行相義僧之政 乃, 視 JE. i 六名出 善义野人共政 蔭妹 了 從, 月。 迎 本 遣 禁起馬而令故京勝細聚聽凉為逐 一是女 山 名 關尊後不名放以光川兵之軒自義朝初 使 天 A 宗 命 皇 之氏遂知變義為與勝都義真親敏會斯 更 全 元下廉蓝妾義織波 国 勝 及 過用使有宜就已 三將談接色第流不西或敏田千 元 地師 三品 其直好軍失政因範京言「規堂傳奔等代 典 山 1 義 皇 本而松義 威長 說直 師義義弟 義 周與德 政 K 長 亂成永植以俞義議職視廉予敏防義早 編 N 就 末義等義招失政使然亦山电妾於敏世 りく 護 舱 而 冷滿逐澄大其之義自黨名是與是 請 衞 交。 不無 三人ろこり 粉世 真以相子。 勝 在借 義之亂助 室 成親義 宗貞 幕 元 晴於應也放江真廉全親親同善以 府 田 是無害勝仁()之。弟蓝羲之與妾族遂其 111 從, 29 之禮義元之林蓋和遁政婿真爲義就族 之。 勝 謂以輝義戰道欲 亡因也蓝姊廉伊義 元 宗 迎 也幕蓋無天春以宗聯與宗相妹繼勢敏 畠 全 義 府足亦下評勝全跡義全議而其守為 逼 視 山 利於唯日心欲義胡大隻義家自嗣 政 於 氏如知義與使敏絶然請敏既親家 長。 L 4 應 失朽 有政 富 星 奔義 與赦之 而 請人 皇 不 出 朝家細岛山山北视義義子義之甲 請 聽。 110 兀 業之川愚政義國潜廉較為敵義 更 声式 年 表

全爭威宗 退 衰, 波 三 長, H 真。 闕 斯 義 上月 波 耻 就 越 而 不可 義 ~淡 宜。 成 來。 震 不。 京 威, 其 以 尾 参 援 長 敏 屋ゲ点糸が 黨。 義 對備 京 極 政 赤 後遠遠 就, 持 長。 。勢 自 橋 師。 松 中 清泉 領 州 政 政 而 0 將。 恶 》且 長 則 等 THE STATE OF 工 邓德 九 與 等 自 播 洲 富 宗 月。 5 雲 田 全 斯 政 山 斜白 兵 州 樫 オンスロ 義 [版] 某 。飛 義 波 長 兵 河 岐 屬 興 国 就。 義 扩 等。 就 廉 州, 石 之上 于 賴 手山 各 焉。 横 沙可 為社 御 從 念 者。 兵 畠 者 武 編 靈 遂 TI. 將 かり 謀 軍 州。 五 田 政 森。 後前 攻 家 角 政 共。 六 百 國 長 之。 萬 人。 管 聚 長 同 信、 E 其 領。 將紀 重 其 沙 族 Ē 義 兵斯 藝恆河 族 勝 胜 山 餘 村 名 若一数 攝 逃 古山 元 勢 宗 良 皮

守四脚門於是一時兩陣始交兵後各爭戰數回勝元每勝 率大軍入京以援宗全勝元使赤松拒之于攝赤松敗走 若于延燒都下之人扶老势幼逃走四散八八月大内政弘會 向之義直不戰奔西陣勝元入幕府警衛馬義政賜 使二人和解也而不肯宗全使一色義直護幕府勝一便六軍 仁木教將等兵上儿十一萬人屬馬兩軍既聚京師勝元陣東 りの文目を到に上記開た図と各一条ショー大十 全連某語國黨與之兵京城過半羅兵變西至大舎人寮東 使諸將分徇諸州宗全大驚義政令日挑戰者我敵也意在 町上御靈速下二條朝貴武弁大小館舎三萬餘字及寺院 冊幾兵備 五月勝元使赤松政則界播備前而至兵歸京 西相持未戰義視自入東西陣諭之和解於是兩陣暫 ジー遊波 申费辛

怒欲放火幕府而殺勝元義政使三條公春六納吉良義信等發而之於是侍臣出于外者九十四人勝元使人追殺之不及條論之於是侍臣出于外者九十四人勝元使人追殺之不及條論之於是侍臣出于外者九十四人勝元使人追殺之不及你就之於是侍臣出于外者九十四人勝元使人追殺之不及你就人養時臣出于外者九十四人勝元使人追殺之不及你就人養時間戰互有勝敗諸大名邸其他京城內外人 想時像遊 陣營日日 戦諸 年勝 元

f川 是是国民国民国民各一条19 )大 謂使義視赴山名陣則義政釋疑於是十一欲廢義政義視嗣職義政疑懼欲潜投山名 後義 **彪山宗全喜迎義視寓斯波義廉邸而宗全以下臣從護衞** 内 至十月僅得歸京勝元使諸大名迎入聖壽寺時有流言勝元 既而開八角龜壽兵起其國俄引兵歸高此京走 五月多賀高忠守後将率兵自江入京 勝元夜使兵襲宗全營燒之火及底 政右勝元義視右宗全兄弟爭雄、文明元年春三月 亦各攻擊四月義政贈書伊勢召義視且奏請 弘留守一尾弘直即賀奉政弘伯父道頭乞降勝門角龜壽兵起其國俄引兵歸高忠京極不族當 六月義 視自勢歸京賀勢軍士護送之以兵戈路不 入京援勝元陣於東 宗全擊破之勝元兵道 使人奉義視登比 **陣勝元関之大為** 

退 黨以叛其主故太宰少武嘉賴之子教賴自對常方是是是是人人人人人人 三年春正月蘇 悲泣是時以頻年兵戈不止百官分散關白兼良公 元侍所赤松政則及所 都其子教房寓兵庫其孫房家客土佐其他朝貴離群索居 地九州大亂二年十二月 家老甲斐某教其主奪越前國織田信秀奪尾張國有朝舍 亦 斯 波家老也會在京開之速歸 廷及諸家舊記遭此兵火焚滅者不可勝計也 乃命列大名斯波 上皇於悲田寺將軍義政者茅屬 司代浦上則宗警衛之一三年夏斯 後 花園上皇崩於宝 逃丁東國 越前而殺 扈從管 甲斐 BJ 自

王 殁 相元 文 至 遂 能 區暴走 是 登 云區葵也 北 元 元 宗 守 宗 國 全 國。 车。 路 護 全 足名 君。語 有 畠 通。 見到七上庙尺 勝 插 相。 事 在 敗 運 山, 朝 氏 義 病 畠歳 政 不 糧 條 命不 執 决。 殁 統 東 叛能地是 政 其 義朝 迎車 明 牛。 全二 黨 或 統謁 旣 在 戲 五 西 烈而 國已各 久。 戦 陣 勘 政 為 循 月 乏食 车 南 在 月 至 とうとう日 止共 領義 是 歲死 京 中核 宗 全 相。 宗 初尚 四歳 初,古 全 義 為 官等 酬。 畠 遣 義 十七 有 政 之 唐 山政 乃 四。十。 命 天 勝 自 朝 府 應 無勘 勝 同 元。 朝 勝 命 尚。 元 元。 各 上則 自 衞 生 從 爲 交 日松 4 交 兵 征 29 五 是

茶表或好 尚 東老 始, 上 年前十五代父郎 有太田道真及工 有太田道真及和而歸土 政 兄勝 嗣 七年贈 一方は、上日子と多ン 諸大名各據其國不用將軍命一流過義視 **悲義** 條 而歸 解關白左左臣政基代之乃辭左左臣內大臣日野勝書于明以僧為使當時使異國者皆禪侶也 居儿 前在臣源通博初名 通尚 湯。 十三年大問 執政義政 蓄古器名畫 見ら田一老八人口 四乃造東求堂於東山又明井佳武藏用 湖東 候 修理大夫 定政保 兼 良 公一 年足 視 國 之美農京 大 又建銀 紅季積 東 0 馬八 利成氏 于夏是高 十一年。 臣。 王司市 地 家山 與 師 光

**你**內 最 權 氏 杉 和至费 臣交回見引己三品大四户各 定 樂 H 則 城党 益、衰 有之因 政 尚 關白〇明憲宗殂子 政 上長井定宗評日 佐 殺 父子乃鄉之 近 夢後京極 法政東怒 其家 木 江 六 高工圖士 老 角 國,兩名家 里 太 軍 高 攝 七 つナハ 城多道 军。 賴發 田 政 義政 良 道 祐 經 灌。 という 生高 傳 兵 世 近 削 使飛 詠 多山 灣道 亂宗 〇二年義尚改 歌日此 **姜**改本 思 **方**灌
因
内 細 嗣。 71 鳥 殺題、定 是熟熟 為孝宗長 井 政 道良道。 爾使 後人為 納言 篇 贈太 是歲古一大 扇邊浴道 長可元 我 名 管 也。 \*我 得意 是 政 義 大臣 親。 秋。 年。 表于 政山扇 將 河

追 賴。位实 第一夕義 亥 春義政 會智號都院大 嘆其無子因與義視 廢義村迎義通於伊豆以為主 爲 惡 直角も見屋サム泉ン屋り 順懂 田室 因請 兵授之 遂破正 覺寺政長 企 征 夷大將 亦薨贈太政 明 義材 免奔紀伊政 應 多 町兵不利義豊密請援于 元 年秋 帝 軍。 攻之義材自率兵至河内陣於 勅。 義 大臣 和识 奔越中後 歸京一二年管領島 三年 元教義林置之 招, 材 田 照院執政日 春其父義 的。 京師乃養其子義材繼 ラインベロ 師, 力戰 陣三井寺討佐 義通 周防客于 細 視夢贈太政 凡四十九年一是 死 其 之從 川政 義政之 山 元。 政長 者皆 大内 進攻。正 正 物 佐木六角 典 大臣 覺 被 宅。物 秋。 同 而 覺 族 政 從 秋。

将征 明。 書 維日禄氏相氏族氏 衞 為 柏 將平祖乃樂狗山素 图 原 即維先 计例有 政 征 田 天 九 原, 夷 長 北衡封領日島顯大 知 皇 城 版。條任國其為人定志 獵州爭與 城 將 之総大長勒摸國士 勝 軍。 延 在 也。 大 位 他介,所人共祚戰平 和意先 森 母 世是與以潜與關同 明 准 領為他為行小不苦 后。 應。 六伊伊遂我襲田心樂 賴 年。显势改清小原兵交 兆 改長氏民盛田城渡結 是 朝 長ル 元、氏之稱之原丰民豪 J-10 權 B. 者,故祖北裔、城大告。僚 伊 勢 六。云其條系實森長會 終 新 日爾弟葛同賴實氏扇 是 文 原北大賴東谷 焉。 九 庆 源 九親條齊少其上數長 馬 郎 長 年 下 5 東縣處杉客氏 長 頭。 今初 氏 應 改 後 攻 柏 中州道祖立於川 自 天 原 女。 取 相

夏息 又野親亥 新言西 條實陰為內大臣實隆學通和漢最善國風雖為三條八之九條 部削前將軍義村官義村時在周防改名義 不知此上從之政元忠其作亂奏請以抗其威 是歲政工工工年天下大機 二年上杉两家議和以抗其威 是歲政工工工年天下大機 二年上杉两家議和以抗其威 是歲政工工工年天下大機 二年上杉两家議和以防北條長氏忠是東年交兵國虚民疾長氏表其虚據郡縣至是朝良遺使額於下亭從其計 明龙冬良為關戶 條 文龜元年冬良解職尚經 畿九州 代之九條 定和說連正 十二年為親王元服於將軍義政第義政加冠時生 三原生 東屋 片は一般 グロマ 着之四 一六十五 政元為其家人香西元近折殺澄元乃誅元近初 升台馬八九月春日 14, 木七千餘株 生生持有 雖為三條 大相处形是水平,招

調利自害波形京吏夫同輝太前在京尊 軍 抵賴)波三西地元族聞無步門謂氏 之長伯好嵐政近而之子秀澈之 香 亦 領輝部長山兀怒聚以元日間上霸 五 四者元輝以時會異為近香謂屋細 奔 見到ここも明えると答 國信則奉待年政姓澄典西之形川 禁 正 發 阿 月。三源為澄澄四元政之政元月屋氏 依 大好小之元元 意示 為元迈。屋形世内 势笠 先陣在 居及養謙 號形 即領 佐 东 義 微原鋒手 阿 歲浴養 予請 又 政 邸 四 佐 而 以 典 禄氏誅攝関元宝同則九ノ。元之國 木 開 屬之元進宗近因族兀條 細牌近点家本路教近關 川也及京之意石春集白爭考賴以 典 ויו 24 乃。 氏而小隔變之。筆之權季權、之降 月。 8 至 亂。至馬魯可師的小子乃子 A 洲 是阿餘百二率倉澄説爲相,弟子 佐 泉 71 謂,威波黨橋十五某元政嗣惡日詮相 澄 名- 潰相餘一刺繼心稱政二春繼 木 元 至。南好的戰騎百之世諫元元好滿皆 出 ħ 月。 京 自惯問濟 東蘇石號其即好長之為 奉教以之对上騎等在八百齋輝等管 T 代為亦家门構者 前 京外之行號 والعام 将足族遇人八城書大之長魔死孫居 将

退 村政門軍為也之義澄六位。 内 月義 及年自 稱尹 中 授和十明 國 人之餘利作 應 加月。 屋 西 形氏盗言 海 愛,苗顯無自于年 年 军事; 界。 長 澄他波 風度河元定近盛。云。野。朝、姚細、山自江、大松、義政、教训、 及 共 四月四 子 征 夷 是 僧泉月顯為敗,不按馬自 領山 長 用。 一老之口 光 嵩 始于家 而得屋 · [ ] 主功。四 抵堺 部 初會 還。私形 将 長 軍。 則 等 盛、美 後數 山山 月。其古 典 肖 歲 北 義未 使 賴明 傳。 将 爲 僧。 相邻 白 之常 部、禽兵 亂。於蓋 入 蒙山 大蓋 京 九 義 僧" 尹 王山 意 領。 遍 湖 流。 門酒歌領型人的殿時為 票 叙 佛 人香姓肖關顯長顆極仍 泊的從 義 北花源。柏東定尾定貴貴。 尹。

領之祖一位下部兼俱夷自其先兼延以來世管吉田祠官至兼俱大神秘管 薨于近江岳山縣法住院贈太政大臣從 弘、 甲賀山 叙從三位賞 り一支直見到亡に前人間に各一条八日)に上 政賢轉入京義尹亦聚兵歸與政賢戰于 助暴四國東國兵攻京將軍義尹及大內義照出京奔冊 道後遂總督天下神祗之事以為世官八月前將軍義 政賢義尹暫陣 <u>5</u> 月歸 船岡 高雄 京改名義植一冬十月尚經 軍功也 山後电妙本寺既歸幕 十年三月義尹又 雅場中以終身當有性四月有愛之,結子名夢庵, 一位一是月細川 舩 图 山義興勇戰。 九年。 年一月從 近 澄

正来支 百支 日子日子 月前月日日日 尚通再任關白心衛十一年三月前關白冬良薨至五十 之父〇十六年北條早雲平年八十八〇十七年春一月細 大兩。 父弟良學者書行世一尚通解關白為太政大臣等輔為 十餘年威權 關 亦 故罷歸是時諸 朝貴自官與義無親善者多客遊于防其他 出寓其國一十月前 白鷹司兼輔有事不朝右大臣三條實香代主其事 一十三年七月北條早雲陷三浦城城主道寸死之 天下大水八八月將軍家管領義與蘇職歸防 早 雲威望漸高上杉氏勢漸衰一十四年元日 無比專主 大名各據其國 天 關白政平薨 朝府朝之事而其費甚夥 勅 古公命皆不行京 年七十三關白新 與諸大名有 五 本本 小朝 藏畜 師

兵,相戰,高 踐 為世 五年復生。 元 永元年 光静道 宗。 後。 大禮 春 三月。 自年至公族 如本 給其資 不行者二十 是 二月。 或 自永高丰 月將 政 帝 行即 軍 〇三年 義 高 位。禮。 年 植 明 國 用。 軍 亦。 四 典 乃以 宗观,我晴 月前 應仁 高 乃 内大 得成像 國 職。 亂後。 高氏政 從 暴 臣 將 實隆 弟厚 横恐 軍 於 播 而 部 條西 其 天 **焰棉。**静 登 惠高人 元 朝 府朝共衰。 光兼於 征夷 獻宗 國 出京 高 王次将。 大 國 漸

山改作 明商店 船」 男 F 於遺 朝。邊邊波先典澄 卿,其症 養湯 將 境之府。後亦處為大子忠政時多 軍 從、 宿和如人教素遺後。之,孫義大年 用。 義 于逐其如商主使。住種思 之。 晴 歳 一終從十 日。此彼夷雖舶高素 典 謁 素後於國,卿國馬 改 家 事。 傳 五 元 細 神 樂。 逃。路以高罪。云疑。〇唐 奏 リリ 年 然或林 高 俗 大 甲 月 胄 納 謂, 國 日 之当 是 松 文 言 阿後 弓 近 捕先使怕本 歳。波至 參籠 龜。剱 廣 衞 衞 之出至於國。 凌 尚 高 神 橋 山 聚遇 寧明 元初, 微之波因 謁宋 永 つ六 守 通 國路後 上。 馬 B 同, 遣 光。 無奈 畠 车。 商 川良 其 宗宗原以將素 中 山 舶,所是 植 改, 設設素為軍卿 納 子 廟 長 **及大卿使義歸** 作。 關 大 守護 無怒與也產化 明。領天 水。 男 29 白 日 恙 马宗 是 遂 也 以 細文 山, 植 月。 野 家歸從設時奉因明川四月 在 神 内 山 廟。 國。者爭大任細 光 謁 我燒船內之。川 宋好贈本 皇 武 春 凡 廟 成, 崩。 素等太木 海寧來義發政 亦 B

丈 介 好長基與,細川高國戰于天王寺高國軍敗被 奈良天皇諱知仁母准后諱藤子贈左大臣教秀之女水正 桂水克之會朝倉孝景至自越前與海雲戰海雲敗績 江佐佐木氏不禮馬遊越前朝倉氏亦不禮遂奔雲乞師 元年秋八月將軍義晴出奔近江以避孝景客居朽木 N 〇七年三好長基張海雲起兵阿波攻京與細川 以義晴為大納言叙從三位時年二一〇四年夏八 即植綱厚奉之 三年春正月遺 辭之如播依浦上氏是歲浦上則宗助高國奉師 山之文 且良」是白品人 皇子即位是爲 國已各一多人日 後奈良天皇 勅 使植綱 初高國 常 白 植 自 月

長基,教 · 聚自稱日一揆蓋謂同心一歸也又有法華祠人土民等日以 好長基如界府相細川晴元拒之尼崎不利高國攻界府長基理等多層并見區外公衛外屋罗四者及又 自界府遥為管領長基數為讒間晴元乃殺之時畿甸益礼将水而死人天文元年義晴復歸京師在村本家一是歲晴九於左右投入天文元年義晴復歸京師在村本家一是歲晴九 招客所在攻墨四方巨利名祠各做樹鳳民間無賴亦托以嘯 十年于茲連年兵華不得行禮是處大內義隆義與奏請與其 逆戰于天王寺被之高國敗走至尾崎民家跳入壺中以為形 水而死人天文元年義時復歸京師在村本家是最時於左有投入天文元年義時復歸京師在村本家是成時之一是好兵士追至搜出教之破團殺敵甚多聞高國死被敵三三好兵士追至搜出教之以其黨有馬村彈止者勇成膂力過之 管領亦各摊虚位僧某以善化誘得衆資甚富来世亂蓄兵 之害平遍諸道」五年二月行 大名雖苦其機戰爭或取援其黨以利一時故勢日張 即位禮自

徒 與 用。 甲 園い 者 75 月 斐 日 蓮 晴 晴 得 用 婉 1 さ 氏 内 軍 黨 作夾 義 之 氏武 政。 杉 相 憶不 為源 田 爭。 三五用こ 以, 两 弟鹽 篡虎 晴通 依 義 純居喜 政 信問 杉 扇 放 隆 瀬 之而 谷 信 叙 衰。 コンと 季 遊國 虎, 攻 氏 寓、 連心 陰虎 上 马人 擊 核時 川路 康 杉 亦 於 之。世 坂 城 位。 駮 北 乃 朝 以 條 定。 信驗 自 秋 河 長孫。 妹妻 太 氏 延 感初 大 虎师 戰, 月。 威 其 不 也。 之植 小 步 過 0 之。 邊婿 震 田 九 古 因讒 原 晴 秋 氏 或 足之 客川 北 子。時 領 凡氏。北蛟元戾。嫡 僧

耳 寐 支 片原北 **年**大 義 納言西三條 久大舉攻其旗下吉田城主手 兵幣 也義隆遣家人陶晴 公條 大内 義 勿死之 晴久率 逞人 勝 追 九國年向

文 島。 廣其製像人 爲種。 月。 氏 始傳錄他島主時堯 賢誠義 數 京 綱 張 織 氏 城 遊。隆 土佐乃入代之〇西 入泉作亂管領睛元遣三好長慶擊卻之 者 誤 矣小 内 間。 田 叙從五 平編 寬伏〇十五年秋 見らと船と別と各 外 河野氏 大水。 秀。 其人變為 忠彈 位下一个冬十 下。一种种 0+ ()是 益 戰于小 獲其 0 歳。 究 四年忠 作 島。積後善 其精 <del></del>
一一人 洋 月 豊 杜 駿 早 月將 月源 助, 人皆 後, 瓦爾 冬辭 河, 其,當 敗 義 細 國主義鑑奇之 績。 名,時。 ויון 知 元 軍 國 關 商 其, 義 白; 公鷹 利 網, 舟台。 اار 器。 泊 二年 略遠江入參 F 左臣 〇十三年 相 人大會治 細川 而種 巨 房通 梅 或

將晴 軍元義叛 E 義晴義藤 亲 淨土寺真如堂鹿谷北白 以大納言廣 欲使之 義 隆遣使于 祠官樹下宅加之元 夏 29 是使于明光以明 國 以知川三好之黨俱 息,乃4 本義明大恐气和授以管領乃引兵還 避之北白川城 月。 川兵皆 田余 原橋兼秀為使以義晴為右大下生加之九服如法儀,如川晴 非請: וון 晴 和引起于 晴良 為懼不能防戰 元叛 **从既而晴元率** 席以来 世令 被 被 不 行禮 坂 川。城 關 義晴 率 白一十八年春三月細 平四國兵陣東山放火于佐佐木定賴謀將及幕府 月秋無七戰 在木定賴謀將攻幕府,於使僧等事自防行人內 此鄭異國往來事 大将以義藤 電網為意領 人。理 題 遂燒城 晴定二 不志。然 本。 狄定 瑜山東走 十六年 備。 固 晴元出 春 征 夷 晴

文 奥共弟十河民部一有謀攻三宅城且出江口宗三戰死晴元慶希雲之孫海雲之子〇六月宗三出江波城陣于江口長慶 敗北 奉故細川高國之子氏綱為主將募和河两國兵據中嶋城長陷之宗三奔江波城晴元據三宅城佐佐木定朝約援之長慶 宗三軍敗 無擊國中及近國之敵兵威大震次子資盛平氏之亡也然外久秀留守乃還攝(是嚴尾張信秀佛後病死其子信 1 歸京定賴 師晴元乃挾 10を目を見らと無と関し各一人とう 争細川 長慶等與 而死晴元挾將軍東奔坂本初三好長慶 使子義賢率兵三万機晴元自江入京聞其 晴元偏右宗三長慶怒攻宗三所守中鳴 將軍東奔坂本長慶入京巡視使 川晴元三好宗三等戰一攝〇夏六 1 與同族宗 其家人 月。

う正 實城所信之國務言三入宜三信良年有秀出越盛著 録的著長事自藝的嘆謁七家長大元大益仕前季多 寓。 云著老及殺稱家道 日道 五老信演。服志。專此織了 蓋人取 第山老三我三三,等 長放 于童 權 衞 田親士 雜美二城長山國家禮迎乃火同名竟斯祠實了 話處人等井城既人法之人而國吉教波祝尚是 山 宗〇東市藤山為等請郊濃還古法其氏織幼。 中。 九 具松父人左守婚义備外视時渡師。主尾田其人 號苗門作衞人引大農望是療城父章張氏母 病劇為 春 專門地數門賣出監家見外藤父信國其水抱員 齋織 來器 尉油 物電 產黨 处道信务信即為之 月 永田起之既為初以大異身三奏來秀領已匿世禄氏兵云教業贈七食鬼披益所城有也。于江江 也 晴 夏 城八馬相云之以女五器使凋有居尾五織会之 五 年弄戰道領萬婿--。 既告袖美也之男田繼津 月 意。生外遂三其歌幣七而日治漫是名一氏其田 散 寬父科之地語物五信信衣與 旅古女景雕色 文事之子又赴之三、長長涤信初屋信功因邑 焉。 將 四取其義逐美謂飲命鄙遇秀率居長熱月長 年之于龍·賴濃也。食從俗驢和兵之。其政織娶 松四 義 死江龍後藝仕後古者田大親出天嫡數田之子 院。十。 晴 壽村興有以于果禮正舎陰以參文子。傳氏無 满宗白怨奪土如也交養並女之十個至子親才 居、百具痴。义其、战其道冠不道妻古五儻信孫實。才

武威權甲關西故朝貴諸臣避亂來投義隆者甚多前關白尹 賢我其主義隆晴賢初名隆房後剃髮號先是晴賢事威權既長慶命京人納地子或地子與民家的月大内氏家老陶晴 京縱火至大津松本晴元家人拒之敗走一二十年三月二好 房前左大臣公賴左中将良豐等皆遭晴賢之亂被害中納言 俱不奉、部時賢遂與一族舉兵攻義隆所居山口城義隆軍 有隙因連踏之義隆乃疎晴賢交惡 久義隆漸息軍事者修日長時賢數諫弗聽相良武任與晴賢 大臣從一位居職凡三十年八十一月三好長慶率兵自攝 I TO LINE TO THE THE PARTY OF T 賴從二位右兵衛督親世等削髮逃亡周防悉屬晴賢情賢 出本長門晴賢兵追擊甚急乃逐自我先是義隆為太宰大 帝聞遣人和解者數

支 新夕 山夢堪東園先生新次國史 老之四 方, 忠 奏盗有周防長門毛利元就崛起安藝足于晴久在雲略隱 約之也自大内義弘貞治中鎮防至是六世凡 在常陸掠岩城華名盛隆領會津長尾景虎起于越後 ( 晴賢之亂亡失明國勘合之印海舶西渡 地武田信玄起甲信之間氏康横行關東八州佐竹 會義景守越前島山之黨相分於河内能 大友宗麟季弟三郎義長為主躬專國事蓋初與宗 百七十八十 至是而 登, 王直花术 两 屢窺 止

又 斤川 是直見到己二個尺國口各一人一一二十日 薩摩其 冬公條為關白〇五月武 三好長慶代 伯等之地大友宗縣據豊後龍造寺隆信據肥前嶋津義久 原長時 年 弟義賢教其主 春正月 至是十一世凡二百二十餘年而亡二十一年右大臣 怒率兵入京義縣與情元 慶 等 所明之事震威義內京大夫以居管領之職而 氏本是慶子悲氏 網及其弟藤子氏 網及其弟藤 餘樹黨聚兵割據州郡 大败棄國 料 細川氏執權其家人松永久秀威 軍義藤自 細川持隆奪其國 而走〇八月將 坂本歸京 田信玄與小笠原長時戰 者不可勝計天 出 南海海人京遇美藤義夢命氏 細川晴元削髮道一於是 軍義藤被 自持隆之先建武中 長慶執晴元繁 同 長慶多 ]1] した。するないない KIL

正事 時嗣, 陶全姜全姜軍 将軍義滕改名義輝弘治元年毛利元 飲而義 藤乞和歸京義藤昏愚長慶凶後 第夜 屋均夏屋为当府沙屋少田 清江 百七十七年而歷一二十三年右大臣時嗣心 元 兵嚴以襲其不備大敗之会奏通亡毛利兵追擊珠之初元 就然之是時元就兵僅一万餘全姜兵過六万聚寡不敢 就惟然有討賊之志每與家人議軍略元就第三子隆 就以報其餘義隆曾以女嫁于元就之子隆元故託以走 **指級宜遺使于京奏請** 小早川氏丰甫二十一歲乃進日陶賊之罪固不容誅而 敗伏誅初大内義隆為全姜所追擊及自殺遺 天朝奉其征代之部募兵討之 日織 就本 書 軍細 家川王 国 周, 方 景。

元就大 こと、丁川 聖王三司三四八日二各二人二日)子三 之義輝答書慰喻遺之事〇三年九月 北廣南和並稱警其官省乃使行人鄭舜功來致書於府朝想 焚舟艦致書送停明發使幣望書謝之而西睡無營海尼不絕 邊境動 軟長縣深入明主棣贈書義滿禁之義滿發兵掩捕悉, 年先是將軍義滿與明國修好及季年西睡為民托至市擾明 隆景二子入雲攻富田城與城主尼子晴久戰互有勝負二 位三十一年改元者三日亨禄四年践祚之明天文三年日 景也 一一元就既誅全姜進軍備中備前字喜田直家乞和因早川隆一元就既誅全姜進軍備中備前字喜田直家乞和因皆精軍事嫡子隆元。其次吉川元春。其次總田元清。其次即小竹觀天下可也其处有大志如是後果勢冠西州一元就四子 及足利氏衰群盗公然遠據而不能控制明人怖之如虎至以 引兵而還使隆元留守,周防以壓豊後大友氏,元就後携元春 天皇崩毒六十二在 一三三五十 三年弘治

文政部奏是馬与見屋外は船力屋は明 比海 业 文義 國 年三 史 南 是将軍義補與 略卷之四終 輝答 皇太子立是為 一致書 COP. 遷使隆元智字 神灵 五 人雲夾富 范常 源。深 調本事其官省 美 精 就禁全奏 合造 公 公然遠城而 門主 發使幣望 田 3 出 周 阿 正 沈以 追軍備中 乃使 親町天皇 朝書 好及李车 壓置從人支氏 行人 一地スク 不能 書 華 差 学 黄 \* H. ( +== 門班養 切來 HI 业 EH 元就後 術 無 [3] \* 智海 升 王直本 7 木 H

PL817 .I96 v.4 Paro Hunkabi chizen Japan 1864

PL817 .196 v. 4